

859 A8 1912 v.6 Azumakagami

East Asiatic Studies

#### PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY



Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto



DS 859 A8 1912 V. 6 MAR 28 1967 CANVERSITY OF TORONTO



第



引,地訖。仍今日先趨門計被,建,之。相州。武州大膳權大夫以下數輩被,相〔談,〕伊賀式部入道光西。清判官 處。相"當于幕府鬼門方。有"此地。毛利藏人大夫入道西阿領也。 依」爲「御祈禱相應之所。 被」點」之。即被人 違|御遊年方|御。周防前司家者。自||舊年|爲||御本所||被|違||御方||訖云云。○廿一日。乙卯。御願五大堂建 殿透廊北緣,官〔友申云〕遊年方于三大將軍王相。各別無5論云云。 忠尚等云。 各別事也。越州亭者爲子之與 刻博士。官旨有,,申旨。仍御出以前。出:小御所東西。直被,召"決之。 忠尙。親職。晴賢。 文元等。候:「于渡末。」 防前司親實大倉家。明日依、可」被」立一五大堂之門。令」違二太一方一給云云。而先」之。就「御方蓮角事。 東六郎行胤等進「陰紙」云云。〇廿七日。辛酉。被上禁斷鎌倉中僧徒之兵杖」云云。不可踰 被讀言一首和歌。題竹間橐。客上松祝。石山侍從。河內前司光行入道。大夫判官基網。式部大夫入道光西。講团八詠 |季氏等奉サイテ 「、ペの゚」○廿六日。庚申。今夜。爲」御方違。入サ細周防前司親實大倉家」於」此所」有」庚申御會」|| 総 奉行 立事。 相州。 武州度度巡撿。 銜、撰、鎌倉中之勝地。 去年雖、被、定、號太郎甘繩地。 猶不、相叶。 頗思食煩之,,

#### 二月大

三日。丙寅。於二五大總堂地一被上始,行土公祭。陰陽道相替連日可」率,仕之一由云云。〇四日。丁卯。於二五大

堂地。可上被上景社之由。有上其沙汰。可上率上勸品語于唐門外,之由。 傘日被 思食」之處。 某地狹少之間。相 |歟。意見區分。但山者自-堂地-高所也。可-爲-何禄-哉之由。被-仰--合有職丼陰陽道。仍如-此摠社之地事。 州。武州并大膳權大夫。駿河前司等。参『會于件地』。各加「許議』。可」被、上、門內「與。又可」被、點「堂後山」

汰,以,堂東地,可,定,其所, 'K K。○九日。 壬申。 將軍家入,御于後藤大夫判官基綱大倉宅。 御水干。 御騎馬 訪! 所處之例。强不.及.撰·高下。宜.依:地形·由。河內入道光行。親職。暗賢等〔一〕同申.之。此上有:沙 也。陸奧式部大夫。相摸式部大夫。〔前〕民部少輔。 駿河前司。 伊東大夫判官。駿河大夫判官等供奉。五位 止-宿彼家,遊興非上一。先御的。次小笠縣。次御鞠。次御酒宴。管絃。入,夜和歌御會云云。相州。武州參 水干。六位直垂。立鳥帽子。上野七郎左衛門尉。同五郎。武田六郎。以上三人。著「甲族」于最末。今夜旬,

給。 御的射手。

三浦駿河次郎 置邊左衛門四郎

佐佐木八郎左衛門尉 神地四郎

冠田六郎

吾妻鏡

卷三十

文曆二年二月

橫蔣六郎

E

#### 小笠懸

相摸式部大夫 駿河次郎 小山五郎左衛門尉

橫溝六郎

字都宮四郎左衛門尉

冠田六郎

相摸五郎

近江三郎左衛門尉 佐佐木八郎左衛門尉

上總介太郎

井左衛門大夫。出羽前司。加賀守以下供奉。今日被,立、御堂, 親穢。 晴賢。文元等朝臣参進。申、時剋事。 〇十日。癸酉。天晴風靜。將軍家自。點綱家,渡。獨于五大愈堂之地,相州。武州。大膳大夫。駿河前司。長

及一个剋一有一主義,大工矢坂次郎大夫也。引頭四人參上。事終。大工等賜、綠。判官代大夫隆邦。清判官季氏

等爲奉行。

大工分

御馬(鹿毛(置鞍)) 野內太郎兵衛尉

二御馬(黑葦毛) 本間次郎左衛門尉

同四郎

十物十種

絹十疋 築絹十端 綿十兩 白布十端 **些摺十段** 

臭布 十 端段

直照船十

惟紺十

色革十枚

引頭分

馬一疋

五物五種

絹五疋 白布五端段 直雲紺玉 帷紺玉 奧布五段

以上人別定。

進。以下皆政所沙汰也。〇十五日。戊寅。於「御所南面。被、行「涅槃經論義」。僧紫八人。 此外。慘皮大工。壁塗。 鍜冶等。各衛馬一疋。 馬者。 雨闌司。 抖駿河前司。 小山下野入道。 千葉介等所

晚景事終。有「布施」。左近大夫將監佐房。左近歐人線光。駿河藏人等収」之。〇十八日。辛巳。曇。辨僧正定 光竇法印 定親詹都 超鏡信荷 憲清僧都 定精練僧都 寄館已講 定修阿闍梨

(御輿) 武藤左近將監役「御卿。 相州。武州以下供奉。

# 三月〔小〕

由。載「羅文。所謂法賴幸釋這党ূূূূத院。五月供,養精舍」也。宇治一切經會。五月被、給、之。可、彼、用。五月 上吉日,云云。忠尚。官俊。鉴俊。女元等同,之。仍治定。顾颐司派定。『之』蒙,退出,云 16。〇十五日。 戊 來一之者。元服。著答。移徙。驗娶等事驗。佐上等:齊月,於「佛事」者。先例不」聞。且正流九月。可,修善,之 何樣,哉之由。有一聲發。 犯驗申云。五月堂供養側繁多。五月上吉不」可」有「獨云云。 晴賢申云。 五月所「爾」 所。有: 五大堂供獲日時定。 陰陽師等參進。各定申云。 四月十一日上吉。 同十八日下吉。 五月五日上吉云 云。 四月十一日者。繼雖,終三土木。莊嚴不」可,出來。五月者每上事忌來與。四月下吉。與二五月上吉。勝劣可」有二四月十一日者。繼雖,終三土木。莊嚴不」可,出來。五月者每上事忌來與。四月下吉。與二五月上吉。勝劣可」有二 日。 丙午。 巳刻。 地震。 小動。」 〇十六日。 已酉。 卯寇大地震。今日。 依三天變妖等事。 可,有三御祈禱篡政 等,之由。於,武州御亭。有:其沙汰。師員朝臣爲,奉行, k k。〇十八日。辛亥。晴。相州。武州被,参,御 置州被√参よよ。○九日。壬寅。 晴。 支剋大地震。○〔十一日。 甲辰。 始行天變地震御祈等式よ。○十三 □日。丙申。小雨灑。獨罡八嫗宮恒缋种事。將軍家御夢宮。○五日。戊戌。午鴺被→立三五大堂鐘樓。

午。於「武州御亭」。五大堂供養日時事。重有「其沙汰」。是五月五日可、送「供養」之由。先日後、定訖。件日者。 於三武州御亭。五大堂供養事。召二陰陽道勘文。昨日雖、有三美沙汰。依、爲二御所御妻日。及三今日,云云。 [云云]。 六月廿九日最吉之由。各一同申¸之。仍付,廷尉基綱。被¸申]此由於御所,云云。〇廿一日。辛酉。[云云]。 六月廿九日最吉之由。各一同申¸之。仍付,廷尉基綱。被¸申]此由於御所,云云。〇廿一日。辛酉。 鶴罡神事式日也。可」爲一何樣,哉之由云云。又召「陰陽師之辈。被一仰合」。忠尚以下申云。神佛事。一日內被上 行之例。 雖,惟多。彼此共爲,大營。可,指合,者。可,被:延引,與云云。武州仰云。然者可,用,何日,哉。

#### 四月大

棟上瓦傍。鳥造.巢。彼√行.御占。五時。封遇三三光年,上。傳"淡大裳。御吉華云 k。○〔九日。辛未。依爲 著之由申之。〇二日。甲子。晴。子剋。京郊飛脚重到來。前攝政殿。去月廿七日御絕入同廿八日巳剋薨 艺 怪被行御所云云? ○十一日。癸酉。今日於「馬塲」爲周防前司奉行。 阜巢事。被、經 美沙汰。○十三日。 〇六日。戊辰。隱岐四郎左衛門尉行久。爲。使節,上洛。依,前殿下御事,也。〇七日。己巳。申尅。御所蹇殿 一日。癸亥。晴。亥刻。 京都飛脚參著。 臌下去二月廿〔一〕日以後。御不例追,日增氣之間。攝錄大駿御還 16。是將軍家卻舍兄也。○三日。乙止。將軍家御輕服之上。依,爲,牆政殿甕御,被,閣,政務二三箇日云云。

乙亥。午蒄地震。○廿八日。庾寅。未尅地震。○廿九日。辛卯。未尅地震。○三十日。壬辰。巳刻地震。

#### 五月小

寅。上野介藤原朝光朝上許定 紫·云·s。〇廿三日。乙卯。石清水八幡宮寺。〔與〕與福寺。有二權執及喧嘩等, 從。不」可」不」禁言 ka。就「體第之衞。可」令「守護」之旨。今日被」仰『行下總守源保茂」云 ka。○廿二日。甲 於「宮寺領山城國。 令」移「霸。 御園南所,可」後「魯」守護人。是惡魔等。不」彈「男山境內」。或勿,猪鹿。 或金」强かった。 五日。丁未。土屋左衛門局平宗光卒。(年五十二)〇十六日。戊申。石清水八幡宮別當法印率清申〔日**囚**]。 |致|| 懈怠|| 者。可|| 売|| 給他人|| 云 云。是且似|| 洛陽荒廢。且有|| 强盗师固煩|| 之由。 依[獨沙汰]如」此云云。〇十級 御家人給分,者。以,使者。如,巡檢。今年中可」構, 屋舍, 之由。 面面可, 相催, 之旨。 今日被, 仰, 六波羅。 若 事。不,有,此例,之由。古老之所,談也。〇十三日。乙巳。京中靈圖所有,字地,之由。 聞食及之間。於,關東来① 著。〇五日。丁酉。午題地騰。今日鶯出八醋宮神事也。 將軍家無。倒夢。 武州爲。李幣御使,參給。〇七日。 己亥。午趙地震。〇八日。庚子。依《宋變地妖事》,可《被《行』御祈禱德政等。之由。內內有言其沙汰,連日地震 一日。癸巳。巳刻地歷。〇三日。乙未。午刻地震。〇四日。丙申。戌刻地震。隱岐四郎左衛門尉自言京都,為

之間。可二計沙汰二之旨。被工下,院宣二之由。〔自〕三六波羅二被三馳申。 是新。 大住兩庄用水相論之故也云云。 图 有 率,爲故竹御所一迴御追舊。 武州。 被→뜶+立佛像。 佛師肥後法標云云。 下山次郎入道。三澤藤次入道等爲三 仍被,經主沙汰, 差。趙御使, 丞」實檢,就, 左右, 可,有: 讓定,之類。今日所,被,仰遇,也。〇廿七日。己未。

奉行。「云云

#### 六月大

九日。庚辰。被3鑄二五大堂洪鐘。而今日鑄土損之。率行人周防前司〔欲〕勘=簽鑄物師」之處。随申云。陳冗同 十日。辛未。將軍家御祈百日泰山府君祭始行。忠尚朝臣率,仕之。〇十六日。丁丑。地震御祈等始行。〇十 謝祭等,大鎭(親職朝臣)大土公(晴賢朝臣)大將軍(文元朝臣)王相(廣賴〔朝臣〕)又供養之間。爲、避, 率,行之。○廿九日御堂供養以前。早旦可」有,此儀,云云。○廿八日。已丑。今夜。於「新浩精舍」。被、行,拜 不足如、此。可、被、加、銅顯云云。〇廿一日。壬午。洪鐘可、被、鑄改二之由。於「御所,有三美沙汰,周防前司 寅。朝間雨降。巳以後屬、霽。寅卯兩時彼、行、新造御堂安鎭。辨僧正(足豪)修、之。又被、鑄。直洪鐘。(高 隱障;微√行」南方高山祭。於□名越山上,辨法印良算。率π仕之;毛利左近藏人親光爲-确使;○廿九日。庚 佐銅

吾要館

卷三十

文層二年五月、六月

明王像於堂中。(不動降三世軍茶利大威德金剛夜叉〔也〕)巳二點。依、可、有「明王院(五大穩堂)供養。將 三箇度被、鑄。直之,法勝寺鐘。承曆二年十二月二日籌。損之,後日被、改云云。辰剋縣、鐘。同時奉、安。置五大 五尺四寸 1.徑四尺〕(四寸团)先日以《銅錢三百貫文。鑄"揖之。今度卅餘貨成」功。殊勝云云。 東大寺洪鐘。二了「同

芳生衣一領)左近大夫將監佐長。(布衣)取」之。縣「忠尚左肩。其後御。出於南門。小町大路北行。塔迁東行。 軍家爲,御參堂,出御。(御東帶。 御劔。 笏)於:西廊西尚。有,反鼎。鬼尚刺臣奉仕。出:同東方:給,祿。(蘇廣

光陣隨兵

御出行列。

城太郎意景 上總介常秀 字都宮四郎左衛門尉嗣業 駿河前司養村 小山五郎左衛門尉長村 足利五郎長氏 筑後調書助時家

陸奧式部大夫政村 相模六郎時定

御車(路次間。無:御劔役人二)

伊賀六郎左衛門尉 上總介太郎 佐野三郎左衛門尉 大須賀次郎左衛門尉 小师澤次郎 大河戶太郎兵衛尉 字田左衛門尉

江戶八郎左衛門尉

本間次郎左衛門尉 已上。直垂帶劍。列·步御車左右。 安保三郎兵衛尉

御調度懸

加地八郎左衛門尉信朝

御後五位六位。(布表下括。六位帶三字矢?)

前民部少輔

相摸式部大夫

寺門內侵一御劍 北條願四郎經朝

駿河次郎泰村

左近大夫將監佐房

修理亮泰綱江

加賀前司康俊

三浦又太郎左衛門尉氏村 出羽前司家長 關左衛門尉政泰

**竺**間左衛門尉時朝 薬師寺左衛門尉朝村臣

武藤左衛門尉景紹

頭次郎左衛門尉親盛

吾要鏡

卷三十

文曆二年六月

信慶次郎左衛門尉行泰 近江四郎左衛門尉氏信

[隱] 岐三郎左衛門尉行義

內藤七山左衛門尉盛繼

陸奥太郎實時

大膳權大夫師員

左衛門大夫泰秀

駿河四郎左衛門尉家村 福津左衛門尉怠光 河津八郎左衛門尉尚景(○古本) (○古本) 宇佐美藤內左衛門尉祐泰 佐原新左衛門尉胤家 木工權頭仲能 下河邊左衛門尉行光

和泉六郎左衛門尉景村 長福部左衛門局

吾涯鏡 卷三十 文曆二年六月

獨善太〔夫〕左衛門尉康義〔得遲左衛門尉時基〕大曾鸝兵衛尉長泰\*\*\*\*大

後藤次郎左衛門尉某親 河越掃部助泰重 伊東三郎左衛門尉滿編一佐竹八郎助義 梶原右衛門周景俊 氏家太郎公信

武田六郎信長 [壹] 岐三郎時清

捡非違使

駿河大夫判官光村 、後藤大夫判官基綱

入『御堂中』兩國司後「參儲」午二點。有「供養之儀」。曼荼羅供也。執行帥法橋快深。 率『行會場事』,顯文大談

| 解僧正宗業| | 解僧正宗業| | 「常学利う」豪田 | 定言を利うし、豪田

職衆二十二口

左大臣法印號盛 鳥羽法印光寶

三位阿闍梨節乘

少將阿闍梨實果

大船言阿闍梨隆辨

越後阿闍梨定憲

助法印嚴海 宮内卿僧都承快

宰相律師實俊

大納言法印良全 大夫法印忠遍 **毕相律師圓頸** 

帥僧都定基 大納言僧都定親 大蔵卿律師定雅

少納言阿闍梨定瑜

大夫律師良腎

被物三十重(色色) 裹物一(納」染絹十五端」) 布施。

導師分。

斗帳三十疋 染付三十卷

紫三十端至 **綾地三十端** 田田

**监督三十端** 

絹淺黄三十端

**紺染絹三十疋** 

色革三十枚

精被(在)銀打(製)二)

**法服一具** 

水精念殊(在」銀打〔製〕」)

上童裝束一具 宿衣一領

加布施。

砂金百兩(在一銀打廢二) 野劔一腰(銀長輻躺在二錦袋)

此外供米廿石。

吾妻鏡 

> 白綾三十疋 染酸三十疋

兵部卿阿闍梨親逼

唐綾三十端 顯文紗三十端 紫村濃三十端 卷絹三十疋

筋斗帳三十疋

<del>都村澧三十端</del> 白布三十段

站絹三十疋

居筥一 紛布三十段

香 塩 箱 工

香染衣一具

#### 馬十疋。

疋 疋 佐原太郎兵衛尉 同三郎兵衛尉 多氣次郎兵衛尉(引)と)

長尾平內左衛門局

疋 信濃三郎左衛門局

疋

和泉次郎左衙門局

疋 可 長三郎左衛門尉 小野寺小次郎左衛門局

同四郎定衛門尉

同五郎左衛門尉 隱〕岐五郎左衛門局

疋 豐田太郎兵衛尉

一疋 豐前太郎左衛門局

布施左衛門太郎

同次郎兵衛尉

疋 山內藤內

一疋 中澤次郎兵衛尉

同十郎

同左衛門太郎

職銀分(口別)

被物十重 (色色) **卷絹十**疋 帖絹十疋

裏物

染付十卷

白綾十端

染絹十端豆 色色絹十端

白布十端 供米五石

馬三疋(一匹置)鞍)

〇卅日。辛卯。來月依、爲,閏月。今夜可、被、行、六月秋、哉否事。爲,藤內判官定員奉行。被、尋,問有職井陰間,說 陽道輩;河内入道等申云。 如三義解文 渚。 可 、行 : 于閏月 | 事分明也。和歌云。ノチノミソカヲミソカトハセに m。然者。其上治承四年。建久八年。建保四年。皆微、行;閏月,云云。諸人一司之。 資俊申云。兩月行,不至無

之例存之云云。然而就多分義。不」被之行云云。

# **禺六月大**

仰云。 五月初愛。 今月辭退。物念事歟云云。 上州重申云。 初愛之日即雖,可、辭。申之。 爲、貽,眉目於子葉: 三日。甲午。上野入道解。申評定衆。 是短鹰迷易。 不如,是非一之間。 無以所三子欲」献,意見,云云。 武州被入 臘主號,涉二兩月,訖。於、今者。難。參勤,云云。此上有「許容,○十五日。丙午。明日入」立秋節,明王院 御堂瓦。少〔少〕未、彼、春之間。爲「御方違」。可、有、入『御越後守名越亭」由。爲「周防前司親實。伊賀式部入道

吾妻鏡

卷三十 十

文曆二年六月、閏六月

清判官清原季氏等為一奉行。申沙流太之五五。 而輸上事有」疑。決了是非一無上論。故如「神道之冥慮」可以被上紅、犯否」云云。信邊左衛門尉行蔡。圖書允清時。 出來事。飲食時間。(但被力力,背之强。可之之,失者)乘用馬斃事。以上九筋條。是於三政道。以、無及爲之先。 事。爲,風被,食,衣裳,事。自,身中,令,下,血事。(但除,用,楊枝,時。幷月水及痔病者心重輕服事。父子罪科等。 〇十八日。己未。今日被「定」起請矢之篇目,所謂勇血出事。書、起詩文「後病事。(但除「本病者」) 邁島糞縣 將監多好節。但公伐。不,指合,者。可,參向。若又有,章者。可,差,多好繼,之由。今日被,仰,遣京都,云云云。 大夫師員屋形。即還倒云云。献三御引出物等云云。〇廿四日。乙卯。爲一來八月鶴罡放生會舞樂。彼之己右近 ★ ¥。○廿二日。癸丑。午尅地震。○廿三日。甲寅。將軍家渡¶御馬場聚。憑別整。以□其次。入□御大膳權 光西。攝津左衛門尉爲光等奉行。有「其沙汰」被「沙汰」之處。有「儀像被」止」之。入「冬季」。可」有「御方遠」、實、接

#### 七月小

一日。癸亥。所職所帶井堺相論事為「非據」者。可」被」召「所領」。無「所領」者。可」被「處」罪科」旨。兩方召「忠」

(御車)相州。武州。供奉給。此門。夫寬治三年十月廿五日炎上。 其後新造之時。 被↓用\_丙日,之條。頗有三喜

其難二之由。雖」有「雖申之輩」。被」證畢。及「黄昏」。環御。○七日。戊辰。近汇入道虚假所」賜之承久宇治河先

登賞。彼」行「神社等」之間。今日有「其替沙汰」、被」成「御下文、依」爲「殊勵功」。彼、戢「其詞。

將軍家政所下

尾張國長罡〔庄〕住人。

補任 地頭職事

前近江守信繩法師

右人。承久兵亂字治河鋤鋒之勸賞。豐浦庄之替。可,爲,彼職,之狀。所,仰如,件以下。

知家事內舍人清原 案主左近將曹菅原

文曆二年七月七日

令左衛門少尉廢原

別當相摸守平朝臣

武藏守平朝臣

八日。己已。資俊。 吾宴鏡 暗賢等。就三天變事,相論。及三訴陳,其狀。今日外記大夫倫重讀。申于御所。相州。武州文 卷三十 文曆二年七月 一七

被,候素→36○十日。辛未。雨降。入→夜雷鳴速雨。鎌倉中洪水。人屋之流失。山罡之頹騣。不上可之矜計。○岳 澤藏人。藤內判官定員。隱飲五郎左衛門尉行賢。施藥院使良悲。大藏權大輔晴賢。大監物文元。錦部大夫資 十一日。壬申。將軍家出。御小綱所端,及二世上御雜談,陸奧式部大夫。木工權頭仲能。周防前司義寶。小野無

趣。皆莫、同。有、與有、感。又解、顧審多相交云云。 〇十八日。 己卯、曇。 故從臺所周陽甾佛事也。未刻。 俊等〔祗候〕仰曰。各心中面白叉染。心〔之〕事。凡可…計申,者。 面而妄念書。進之。 定員讀。申之。雅愈之

於,新阿彌陀堂。被。行,曼荼羅供。,大阿闍梨助崇印疏海。 相州武州以下人人詣給。 又於,復舊跡,(故二位殿

申,也。於,陰陽道輩,者。劉以雖,慎申。梁蒙,用,之訖。〇廿三日。甲申。被,仰三、波羅,條條事。先京都及 被, 韓下陰陽道, 之處。 忠倚朝臣以下申狀區分。依, 無, 舌日, 也。而勘解由次官知家可, 爲, 今日, 之由所, 計 御亭)同被,修... 御佛事。其外人人。於:方方。多勵... 御追善,之〔Ki云〕。此御佛事日次事。日來有.沙汰。廣第

傷殺害人事。爲武士輩。於「和姿」者。可」爲「使廳沙汰」。犯過斷罪事。爲「夜討强盜張本」,所犯無「斯」遁者。 前番樂勤仕。超二两月,命三遲參三辈者。二節月可一動入」也者。又都鄙之間。有三急事二之時。相互斯上立之飛 可一數點罪。枝葉聲者。召『進關東。可上被一道一張自,也。次同大番專。被上定一次第十之處。若番樂遲遲之間。

脚。為"早速",収,路次往返之馬,騎用之條。人之所,愁也。向後可,攝:乘馬以下事於驛驛,之山。今日被,定人 然 云 〇廿四日。 乙酉。稱「念佛者。著、察衣」之辈。近年充『滿都鄙』摸『行所郡』 官旨雖及一度度。未

等。確執事。可、遺、御使、之由。去年五月被、仰、兩方、之處。不、添、待、其左右。同六月四日。南都衆徒。押罪召生無 余所衆徒者。背·賞首之所4命。動蜂起事。出來蛾。至·當宮神人·耆。非·別當免許·者。何致·無道濫行·哉。餘 興入洛,畢。就,無道之濫訴。浴,非分之朝恩,者。 諸山諸寺濫行不,可,斷絕。爲,世爲,人。始終不快事。自, 云 問子細。雖,被,尋,遺季繼宿禰。不,及「問答」。 剥神人等令」、凌,磔史生爲未,訖。然後捧〔解〕、狀條條預二勃許 關東。等不,被計中一哉。自今以後。若、輙 泰,動一神輿一者。 可」被,改,補別當職一之由。 可」被 奏問。〔於〕 寄薪庄。儳"赫在家六十餘字,訖。宮寺可」仰,勃裁;之處。 同十九日。 俄率,渡,神興於宿院,之問。 爲. 被. 尋ㅠ 被||翻治,重可、被|| 宣下,之由。可、被、申:京都,云、云。 又石清水神與事。有:其沙汰。 是八幡宮寺與,與綰 云。仍宫寺暾訴旁不」可」然之由。今日有「沙汰」,被「仰」遣別常成清法印。 併依、被「寄」淮因幡國。奉上留一神

兼以可.存知.之由云云。○廿七日。戊子。晴。竹御所姬君。於[和州御亭]。有]御除服之儀。今日六波羅飛脚

**參著。是近江入道虛假子息次郎左衛門尉高信。 殺。害自吉神人,之間。 山徒日者 〔雖及鬱訴。 稱〕** 聖斷遲

遲。去廿三日。率、振二日吉三社神輿、旨。依、承二勅旨。差言追勇士等於近衛河原口。欲、率、留之間。武士衆徒 互被上班者多之之云云。被上雪上夹滥觞。近江國高島郡散在鶴興丁神人。 六十六人云云。 而爲二山門之計。彼神 嚴律師。左右未,落居,以前。有,急事,參,關東,說。而高信者。爲,勢多橋行事。行向。 催,促所役,之時。 新 人內改、七人,以「公役動仕百姓。爲「其替,依」之。地頭虛假止「新儀」,可」被「複舊」之由。問,答子奉行人親 神人等爲,劉捍,云。兼語,宮仕法師。於,住宅。、參,獲于高信使者。及,喧嘩,云 云。 〇廿九日。庚寅。去廿三,之之 日。合領衆徒奉、助三三社(十禪師。客人。八王子)神輿於花洛。是近江國高島郡田中鄉地頭佐佐木次郎左衛 門局高信代官。與「日吉社人等」。起「團亂」之故也。而神興人洛之時。任」例官軍相禦之間。宮人被「班。至三死 閱,之由。就,訴事中之。彼刻先陣輩之中。 右衛門尉遠政。 兵衛尉遠信等。 可,被,流刑,之由被,定之上。 可, 仍被,召出張本。爲,被,誠,後昆。雖,非,殊重科。先於,御家人等,者。任,山徒欝陶。被,處,所當之咎,云云。 配] 游高信於鎮西, 之由。所、被、仰, 遺六波羅, 也。神輿入洛雖, 有, 先規。於, 今度次第, 者。 殆超, 上古狼籍。 其篇有,條條沙汰。爲,泰聞。今日被,遣,御敎曹於二條中納言。(忠高廟) 田中鄉地頭高信代官。與,住民,喧 **嘩事。光日重時時盛中:[下]事由,之間。被、決、兩方。可」有「御沙汰」之由。 言"上貴首」畢。 更非"優"恕高** 

信之義。高信罪科候者。爭不,加,兩誠一哉。神人訴訟。連連之處。不,紅明是非一者。傍襲乘、勝。濫訴依上 率・第・天聴・之條。理不盡之惡行。不可說之次第候。至・張本・者。早可→被・召『出其身。(○吉本小書セズ) 不」可」絕。令」申「其趣」計也。(以上)次於「聚徒」者。且仰「聖斷。且可」相,待關東左右「之處。忽動「神輿」

敬之云

十四日。甲辰。晴陰不定。 卯尅。 將軍家御"參鶴岳」著"淨衣」給。御臺所御周闢之後御參宮始也。以"明後日 放生會鋼琴。可,被,通用。依,爲,重日。先及,此儀,云云。〇十五日。乙巳。霽。衛岳放生會。將軍家倒出。 〇十六日。丙午。晴。馬場儀如之例。御參宮三箇日相續者也。昨今供奉官人。光村定員等也。〇十八日。戊

申。舞人。多好氏在鎌倉之處。可、今,歸洛二之旨。自,殿下,被,申之間。所,被,差進,也。則將軍家勢,御自 頭,被,仰,含好氏,云云。〇廿一日。辛亥。相州武州被,參,御所,各令,著,御厩侍上東部間,給。評定衆參上。 筆。令」申「御請文」給。又御馬一疋。(白鹿毛)賜」好氏」兩三年一度放生會之時。可「参仕」之由。以、木工權 師員。家長。康俊候「南座」(東上)西阿。義村。行西候「北方」、將軍御『坐于籐中」加藤七郎左衛門尉景義。

卷三十

文曆二年七月、嘉禎元年八月

泰時朝臣依「申請。彼」補"任景朝」之旨。即被」戲「御下文」云 iso 房之後。可、賜。景朝之由分明之旨。所、被、付、景朝;也。二位家御時御教書。彼、寒置、之條。有、共恐、之由。 者。被上學、許定。景義所、申有三子細一之旨。衆議令二一揆。 而景朝進上覽二位家御遺書。於、狩野牧一者。 覺蓮 相傳:之趣[預]。兼日御書之上。知行有一何事,哉。爲正父。被,義絕,事景義狂誕也。可,被,處,過言之科, 處。景朝不上頭三菱絕之身。恐企一押領。早可上被二紅返一者。景朝陳申〔云〕當鄉者。二位家御時。可上令一景朝 日。亡父景靡拜清領之。但依如暫令許及魔蓮,領知者也。彼一期之後者。任,景歷契狀。景義可,領〔掌〕之 與.兄加藤判官景朝。就,伊豆國狩野庄內牧鄉地頭相論事。遂二一決。兄被,召,南方末席。舍弟在:同北對座。 爲.圖書〔允〕清時奉行。彼.問三子細。景叢訴申云。當鄉者。 伯父故伊勢前司光員所領也。 承久三年五月卅

#### 九月小

條。偏在:動方高名;之由。武州令,感勤,給。仍治,御恩,云云。〇十日。庚午。長尾三郎吳衛尉光景。雖,致, 重。一人最前馳向。令 / 纂 | 中間民屋數十字 | 之間。火止訖。〇二日。 壬戌。 去夜。於 | 法華堂。無 | 火災 | 之 一日。辛酉。屬。子剋。右六將軍家法華堂前湯屋失火。風頻吹。法華堂趙難,免此災之處。識方兵衛尉盛

**皮度勵功 | 未 | 鎮 | 魯賞 | 事 。 駿河前司 義村。 丼 同次郎泰村。 屬 | 魯澤奉行後藤大夫朔宮基綱。 頻執 | 申之。 仍預** 諸星光搖也云云○廿九日。己丑。子剋地震。 尚。親職等朝臣。可,窺定,之由。被「仰下。及」贈更。彼等申云。雖、鶏、之。一切無,其變。但今夜風吹之間。 |K。今夜五更坤星。南北三丈計。頻逆行。如.圓坐.旋。爲.希代與.云云。仍然軍家出。御東西渡廓。召.忠 卷一文承久兵亂。相一具于泰村。於「宇治橋之手」竭「軍忠」云」○廿四日。甲申。霽。戌尅。資俊參「御所」申 云 16。彼光景。建曆三年義盛反逆之時。雖《爲一十三歲小童。向一于北御門搦手。屬 防戰。矢多弢、射。立于腹

### 十月大

北動搖者云。忠尚以下六人。全不之動之旨申之之。登俊頗有一雕伏之氣。仍可之被之召之意狀之之旨。各雖之訴,申 推工之間。日來有工表沙汰,今日召出聚忠尚類職以下。被上尋出問之,查俊申云。二三尺計。等如「圓坐」。東西南 一日。辛卯。晴。相州。武州参,御所。令,候,小侍所,給。去月廿三日五更。乾星動事。司天之所,申。不,一〇四カ)

雨降。雷數路。〇廿八日。丁巳。去月廿日。御禊行幸。無髯彼。遂行。自二去夜。主上范搶御不豫。凡此事洛 之。於「關東,無、例之上。申狀之趣。不」能「其沙汰」之由。武州令」申給云云。〇八日。丁酉。改元詔書到來。 陽流布。諸人不少免云云。 七日。丙午。陰。京都使者到來。去八日將軍家令」任,陸奧出羽按察使「御之由申」之。〇十九日。戊申。申刻 去月十九日。改二文曆二年。爲嘉顧元年一五云。〇十四日。癸卯。於三政所。有二改元吉書始之儀一云云。〇十

# 十一月小

日。甲戌。將軍家御除服。出,御南門。有一御祓之儀。晴賢奉罪仕之。○十八日。丁丑。 辰刻將軍家御不例。 十四日。 癸酉。 京都使者参著。十月廿八日。將軍家御姬君 (御他腹。 御年十五云 云)御卒去云云。〇十五去 大膳大夫於一御前一讀一申之。 從三位「御宝」·○廿八日。丁亥。去十九日大空會。無「風雨難。 英間毒。自「京都」被「絮」記錄。今日到著。 珍譽法印。此外。鬼氣。天胄地府等祭及□數座□云云。○廿六日。乙酉。京都使者参。去一九日。 兩國司以下群多云云。 良基朔臣起候。〇十九日。戊寅。今曉始二行御不例御祈禱。泰山府若奈忠尚。七曜供。 將軍家叙言

宋、及、被、返行。今日有「沙汰」。縱雖、過二十箇年,自然便宜出來之時者。 不」拘二式條, 可」有「御裁定」之由 十一日。己亥。宇佐宮神領事。十一箇所爲 沒收地。其內四箇所者被、返引之之於上七箇所,者。依,無其文。 今夜。又始『行御祈禱等。及三字尅。平左衛門尉盛綱爲『武州御使』。②『御所』申云。每日可』彼』修「御招魂祭」一句で、又始『行御祈禱等。及三字尅。平左衛門尉盛綱爲『武州御使』。②『御所』申云。每日可』彼』修「御招魂祭」 行「七座泰山府君祭,忠尚。親職。晴賢。資俊。廣資。國繼。泰秀等奉『仕之,及「黄昏,被」行「四角四境祭, 之由云云。仍先七箇夜可云奉仕、之旨。被、仰「國繼」云云。○廿日。戊申。爲「御不例御祈'。於「御所南庭」。被し 御所艮角(陰陽大〔尤〕晴茂。巽角(圖書助晴秀)。坤角(右京權亮經昌)。乾角(雅樂助清貞)。小袋坂 等始行。愛染王護摩。忍辱山僧正。十一面護廳。信濃法印道禪。不動供。攝津法限行重。七曜供。助法印珍 大夫泰房)。小壺(近江大夫親貞)。六浦(陰陽少〔允〕以平)。固瀨河(縫殿助文方)。〇十一日。己酉。御祈 行\_御前等。佛限。鳥羽法印光寶。金輪。內大臣僧都定親。 金剛童子護隱。 丹後僧都賴曉。靈氣道斷祭。 陰 譽。天胃地府祭(文元朝臣)。如法咒咀丼鬼氣祭(親職)。土公祭(大膳權烹道氏)。○廿二日。 庚戌。 又被▶ · K° 〇十五日。癸卯。月蝕。〇十八日。丙午。將軍家御不例事。御疱瘡有: 出現氣,之由。良基朝臣申之。

子。重爲「御祈,於「所處本宮,令」轉「讀大般若經,可、修「御神樂」之由。被「仰下,彼」付「雜〔掌〕人,仍而處 陽助忠尚。電神祭。相摸權守俊定等泰派仕之。○廿三日。辛亥。黛勝滕摩一七箇日始元行之。○廿四日。壬

面遺、使。依、可、勤、仕之、也。

伊勢內外宮。(相州御沙汰)

石濤水八幡宮。(武州御沙汰)

賀茂社。(大炊助入道沙汰)

日吉社。(殿河入道

春日社。(長井判官代)

大原野社。(武州御沙汰)

吉田社。(陸奥精部助)

北野社。(武州御沙汰) 若宮。(武州

態歸社(正月十五日以後可,彼,始三此御祈己然田社。(出羽左衞門尉)

(佐原三郎左衞門尉) 新宮(備中左近大夫)

部智 (湯淺次郎入道)

此外。

本宮

**每星王體監(宰相律師問親)** 

不動護應(莊嚴房律師行勇) 炎廢天供(宮卿律師征密)

〇廿六日。甲寅。晴。今曉。於「御所南庭,被」行「如法泰山府弒祭,大舍人權助國繼奉』仕之,被」下,祭物「

之上。御甲胄。御弓矢。御雙紙筥。御馬(置」鞍)此等被、置,祭庭。甲胄等者。處,上之,云云。今日聽聞,食如 御膳,良基朝臣高名之由。武州殊被「愍仰。,且及「滁物」(御劔〔云云〕)今夕始,行御祈。十一面護廢。鳥羽法 印。大白衣。法眼承證。北斗護摩。洪印明辨。御常年星供。法橋珍譽等也。○廿七日。 乙卯。 重爲言御祈。

於「鶴毘八幡宮。彼」行」仁王百譜。又相州武州別依」彼「申請。可」有「御祭等。屬星祭。(忠尚可」奉仕「武州御

沙汰)。天地災變終(官賢可、奉仕、相州御沙汰)。

次被之行三靈所祭。

由比浦。(大膳亮資俊) 六浦。(前右京亮經昌)

金洗澤。(陰陽權大〔允〕晴茂)

柚河。(相州權守俊定)

固腦河。(主計大夫廣資) 杜戶。(雅樂大夫泰房)

江島。 (備中大夫重氏)

今夕。仰·大佛師康定。(康運弟) 鄰. 造"始佛像。明後日廿九日。可. 率, 造畢, 之由云云。千體繼師像。一尺 六寸。羅臘星。(忿怒形。相『乘青牛』左右手捧「日月。)計都星。(忿怒相。乗」龍。左手捧、日。右手持、月。)

卷三十

文曆二年十二月

之儀。藤内判官定員。行,向彼坊,奉,行之。兩國司遊餅。以,卷編十疋。南延一。彼,先,布施物,云、k。 [是] 千體藥師。蘇存星。羅計二星等也。仍今日早旦。牽¸滾¸于鄕法印良信本坊。即爲¸薄師。展¸開誤供養等 家重事:者。進二御使,可」有二沙汰 | 之由。議定畢後。飛胸歸洛。○卅日。 戊午。 佛師康定去夜奉| 造畢 | 象形| 執柄家并藤氏公卿皆以閉、門云 it'。則武州参广 御所」給。評定衆参進。至三 主刻。被上經 條條沙汰。 此事爲 ] 文教柄家并藤氏公卿皆以閉、門云 it'。則武州参广 御所」給。評定衆参進。至三 主刻。被上經 條條沙汰。 此事爲 ] 文 勃定。爲、奉·樂留。悉以馳向。是八幡神人與·春日神人。國諍之刻。當社神人多以彼、祇之間。爲·訴申·也。 飛脚參著申云。〔去〕廿四日辰一點。南都紫徒奉、捧。春日社神木。發。向于木津河邊,之間。在京勇士等。依: 忠倚。晴賢等•今日始≒行之。又被√修□三萬六千神祭。親職奉π仕之。○廿九日。丁巳。雨降。酉尅。六波羅· 宣· 御本名星樂師像。入了夜被,修二計都星祭。(文元朝臣奉示任之。)〇廿八日。丙辰。相州。武州被三申請,御祭。

# 吾妻鏡 卷第二十一 (Ohaketh)

# 嘉旗二年丙申

#### 正月小

夫政村。御弓矢越後太郎光時。御行騰沓相摸式部大夫朝直。 一日。已未。晴。垞飯。(相州御沙汰)今日不上被上上、御簾。依三御敷祭。無三出御三之故也。御劔陸奥式部大

一御馬(置」鞍)隱皎三郎左衛門尉。 同五郎左衛門尉。

二御馬佐原新左衛門尉。同十郎。

三御馬 相摸五郎。 本間三郎左衛門尉。

四御馬原右衛門尉。同五郎。

五御馬 相摸六郎。 吉良次郎。

〇二日。庚申。霽。垸飯。(武州御沙汰)御劔相摸式部大夫。御弓矢駿河次郎泰村。御行隱沓城太郎義景。

御馬(置」鞍) 出羽三郎左衛門尉。 同四郎左衛門尉。

四御馬 三領馬 二御馬 南條七郎左衛門尉。 聊次郎左衛門尉。 信濃次郎左衛門尉。 同兵衛尉。 夜叉左衛門 同三郎左衛門問。

〇三日。辛酉。鑄。蛲飯。(越州沙汰) 劉勰陸奧式 部大夫。 劉弓矢大須賀左衛門,尉,衛行騰李浩津四郎左衛

#### 門尉。

元 御馬

上野七郎左衛門尉。

同五郎。

〇九日。丁卯。將軍家御疱瘡之後。今日有三沐浴之儀。 行勇僧都加"特御湯。 良基朝臣赐三御馬御繳御衣等。 上始#行御祈。五壞法。辨僧正 (定豪) 率二件僧。修之。 百日泰山府君祭。 陰陽助忠尚朝臣奉代。

天胃地府。大監物實賢顯,之。〇十七日。乙亥。將軍家依,御疱瘡余氣。御腹衛膝。腫物(號)神鏡便?)廿余除除 殴刀同 而 除

夜1)〇廿一日。已卯。武州参三御所「給。彼」献「盍酒」。相州以下人人被「参加」。〇廿三日。辛巳。足利左馬 炎魔天供,云云。〇廿日。戊寅。於三御所。被上行二七座招歲祭。又大屬 星 供珍譽法印奉五仕之。(〔可〕爲三三天》 率\_加\_療治。 〇十九日。丁丑。依\_御不例余氣。爲\_御祈禱。行-冥道供。宮內廟僧都承快修」之。又有...七贖餘 簡處令、出給。今日。女房石山局召…良悲朝臣?可、爲…何標御事・哉之由被‥仰合;不、可、有‥殊御事・ぉ・ぉ。聊始

# 二月大

頭叉戲三境飯等云云。

业。右近將監多好節調,進和琴太笛等。武州殊所太子,自愛,給1也。○廿二日。己酉。伊豫國字和郡事。上,廢 其座。入」夜。被」行,如法泰山府君祭。忠尚朝臣忠π仕之。 ○十日。丁酉。午尅。雷鳴甚雨。 ○十四日。辛 日之儀。御不例依,無,殊御事,也。○三日。庚寅。駿河前司進,盃酒。兩國司被,參。 兒童十七人。 依,召候,, 亥冠。西方霄鳴。今日相州於「御所」。經營。武州。駿河前司等被之參。 盃酒數献。 公私催 與云 岳。凡此事為 連 行,其祭。入,夜。於,御所。晴賢朝臣奉仕云 k。今日。上野入道日阿。於,御所,進二下若等。〇二日。己丑。 一日。戌子。御不佛餘氣不,予,散給,事。若土公率,成,崇歟之由。有職人之依,申,之。爲,武州御沙汰。被,余兄

可一数。召放「之由。順以愁歎。仰沙汰韓、蘇・是非。無三左右。爲二不。被「仰切」之處。 去比離悶御野狀真參考。 代知行。截,中遠汗橇逐保承,動定。討,取當闕賊去練友,以來。居,住常郡。令,和,傳子孫,年久。無,咎而不,徒,能 此所望不一事行。似.失一老後眉口。於.今者。態令一下向一可,被.申一所不一之题。彼. 戰.之。衛下向之條。還 摩守公業法師領掌。所、被、付二子常學并入道太政大臣家之領」也。是年來彼禪陪雖、後、望。申之。

依如了為《事類·問。可」有"物管領」之旨。今日彼」仰言道于彼家可號陸莫入道理〔總〕之許「云 na ○廿八日。似 甲 師"臣神木於本社。翌日廿二日。殿下御亭被、行"光三儀。同剛·陶参内·云云。 者於河之南。(一种木御座處)之處。紫徒來臨之間。御咸敗之處。具問答。 衆徒一一飛伏。 仍同廿一日。 紫 乙卯。玄慰拘慝。今日。六波經攬脚卉大夫刺官若綱使者參著。申云。去十四日。悲綱向。未津河之北。遣使

#### 三月小

头华五月。雖·被·何付。保茂聊〔有〕申·子細。于今不·龍向。宮寺頻言上之間。可·任·光日徑旨·之由。今 日重被"仰下」云云。〇八日。〔己丑〕去月晦。除日聞書到著。相州任「修理權大夫。彼」賜「雜字。即自持「參 三日。庚申。甚雨雷電 〇 皇七日。甲子。以三下總前司濟保茂。爲,勇山內守護。可,停止止中乙人狼藉一之旨。

御所,給云云。〇十二日。癸巳。去四日下名。武州令,忽,從四位下,給。聞書到來。 參看御所,給。 〇十三

天運瀏危。頗似,不,量,已。早可,率,敬而白華由到泰山府君,云 к。忠尚表冠。於,南庭。勤,〔彼〕條。條女章古古 烈·方角,之由。彼,仰,子殷河前司。仍相"伴陰陽師"於,武殿大路之山峰。令,紅,之隱愛。田村若戌方分野。 若雪大路東。 依上可上被上立:御所。。來廿五日。 爲上御本所,可上有上御,一一宿于田村上之間。 當上太白方,否。 可上 法橋圓全。清書。窟際兵衛入道淨圓。武州。(淨衣。立鳥帽子) [於□ | 庭上 | 令√拜給。○十四日。辛未。霽。 日。庚午。武州召。陰陽助忠尚朝臣。密密被、仰云。四品事。朝恩之至。雖、今,自變。無三勢功。忽受一吐位。 右馬助。同太郎。民部少輔。相擅式部大夫。攝津前司。因防前司。三條前民部權少輔。左近藏人。源判官以 不」相言當正方西二之旨申」之。申尅。將軍家卻行始。入『徇武州御亭。駿河前司議村。持「御劒、越後守。陸奧 住侶。有:武嶽得紫塵圓云者。 零-選-| 我志於武家。 仍六波羅駿河守。 井使節悲綱。 內內有-被-談-子 [等] **隆** 為一使節功·之由。殊有·主沙汰。〔餘〕被、對·彻感卻幫於後藤大夫判官推綱(常時在京)之許,云云。又南都 次以下。陰陽鎖勘文。晴賢。文元等所、至,連署,也。○廿一日。戊寅。南都事。寺赴開,門戶,神木歸坐 [且] 下供奉云云。〇廿日。丁丑。可上被上新非浩慕府并御持佛堂等於若宮大路東敷山事。今日。於二御所一有主史定二日

圓,之旨,間。對,衆徒。蟬,關東威勢。潜又加,諷詞,就,之蜂起忽壽醫訖。 薪綱。 依,令,注,進其趣。今日同爲之 被一感仰遣。凡為」世爲、寺。奉引為國東。第一奉公也。尤感思食云云。

### 四月小

夜濺↓御生西家,云云。○六日。壬辰。巳尅。前陵河守從五位下。縣原朝臣季時法師(法名行阿)卒。(年)去 旨。一旦雖中之之。便宜邊無可之被,用一御本屋,之旨。可之被,獨用,之由。亦申之之。但彼家自,御所。相是 坤。今日爲-太白方,鄭之間。將軍家直有,御疑。晴賢等打, 丈尺。今, 管動,爲, 丁方, 之由。 依, 今, 申。 入, 1934 付一主說、一漢御。不一可」有「丘熊」之由。知宗。親行。季氏等中」之。此上猶後上問一階賢。文元等。可」有、憚之 此事有「南楼處」、謂安家諸證者。儲」太處於、塞方、雖有三共傳、賀家說者。一宿之後。假取「界契」用して。 家先年燒亡。更新造之後。未及了入御。可以爲一何樣一哉之旨。爲一族內大夫判官定員奉行。後上葬一人人。如上 帶一參入。事終。賜三酒者蘇物等,云云。今日。宮寺羽鎮事有二御占。可至上慎三病事,給上之由。六人一同申上之 云 云。○四日。庚寅。將軍家有二御方違。可」有、渡"御于小山下野入道生西家若宮大路」之由。有三共沙汰。彼 一日。丁亥。午尅。鶴罡若宮羽蟻群集。子刻地震。○二日。戊子。若宮大路御所造營木作始也。大工著三東

衛門尉。爲二御使 已酉。風雨甚。但炎早豆、旬之間。此雨稻不、及、潤。國土。然而被、質、法驗。被、仰。遺御馬於僧正坊。押埀左 十五日御連宿」之由云云。○廿日。丙午。辨僧正〔爲囚〕器、析、雨。御,爲一韻鶴罡八幡宮」云云。○廿三日。 被、行一御新等。是依三鶴岡宮寺恠」也。』 〇十四日。庚子。將軍家爲二御方違。 渡』御下野入道家。是可、有三四 御=[慎遠行]之旨言上。陰陽師不快之由占申。仍今日有□霼定。遂思食止云云。 ○『十一日。丁酉。於三御前□ 來十七日。被上定衛進發日。而去一日若宮驥恠異事。動搖不安之由。 占申之上。 又宿曜師珍譽法印可,有, 月廿七日以後病惱。時行與「脚氣。 計會云 云。○八日。甲午。將軍家依、可,有、渡,御于伊豆國小名溫泉。以二

## 五月大

當故右京兆十三年。於二北條。爲」〔被〕修一御佛事」也。 有一出門之儀。來月一日。可之被,入,北條。五月中依,有,其憚,也。〇十七日。壬午。武州被,淮發。是依,相 被」定,之。佐渡守基綱。藤内大夫判官定員。爲。奉行,云云。○廿五日。庚辰。武州爲序令,下,同伊豆國,給8 ·五日。庚申。羇。鸛岳宮神事如↓例。將軍家御營。 ○廿四日。已卯。新造御所築地。七月中可 [修功]之旨。終

卷三十一

嘉禎二年四月、五月

#### 六月大

〔被〕修·右京兆十三年追善· 給。正日雖.爲·來十三日,故彼.引π上之。此間。顯成就院北傍。建π立塔婆。本忌 根 忌 根 五日。庚寅。霽。新浩緬所御持佛堂立柱。[入夜於其地被行土公祭。晴賢朝臣奉仕之。]今日。武州於 北縣。

部少輔等。取「阿闍梨布施」。駿河伊豆两國以下御家人群參作等。武州殊令、致丁寧沙汰「給云云。○六日。辛 是佐衛妹姬君御前。(御年十二。惟后御腹)卒給,也。外祖太相關禪室女。爲一御猶子,云云。及一夜中。武州 卯。若宮大路新〔造〕御所築地始」之。仍可」行:連日土公祭」之由。彼。仰下」云云。○十一日。丙申。缥。氏 **豫則大日穩迦彌陀等途像也。同曼茶羅供。被5塗-供養儀。大阿闍梨莊嚴房僧獨行勇。讚衆十三口。右馬助民**一一不問左

自、北條一合:臟緣一去一名。○『廿二日。丁未。亥刻坤霆。○廿五日。庚戌。去夜夜半。熒惑現三兩變三之山。天

道行然奉行。可」有「御」方「遠于師員屋形「幽事。及「御沙汰」。是新御所。自二「開」當時御所」(生西家)相『當樣等。 文道等屬.大膳〔權〕大夫師員.申¸之玄 k°』 〇廿六日。 辛亥。 明日依、可¸有「新劉府柱立', 爲「信澧民部入爲

於正北方,之間。明日太白方。可」有二一夜御方遠,之故也。又自,〔本〕御所。(字鄠宮辻子)當時御所乾方墩

分,由。各申,之。亥尅。爲,將軍家[爲] 御方遠。入,御大膳大夫師員屋形。御儲之儀殊奔營。御引出物有、數 棟。伊賀式部大夫入道光西。 信濃民部大夫入道行然。 清左衛門大夫季氏等為「奉行。 〇廿八日。癸巳。召二 ★ ★。○廿七日。壬子。(七月節) [天晴風靜。巳刻地震。] 今日。若宮大路新御所艝殿。 [以下屋屋] 立柱上 之由有「御疑。可」私「方角」之旨。被「仰」行然。仍忠尙。晴賢。國纘。相共向「前員家,令」打「丈尺」。非「乾 大納言阿闍梨隆辨。於三御所一被,修三如意輪蔣摩。〔云云〕

# 七月六小

直經奉行。於「御所。新御所御移徙問事有」其沙汰,〔又〕召』聚陰陽師等。忠尚。定昌。泰貞。晴賢。官友。 **晴茂。宣賢。匱賢。國繼。 參→進〔于〕 西廊綠。 自二一座。次篤被→尋→何之。來月四日。可〔爲→新卻所御移 十日。乙巳。晴。彼」建山新御所門門。今日。爲二大膳禮大夫師員。 伊賀式部大夫入道光西。 藤內大夫判官定 暗賢。宣友以下申云。是自地之儀也。方烝不」可、移。 更無、聞。 且王相〔自〕自「當時御所。可」有「御沙汰」** 【鉤】事也者。陰陽助忠尚朝臣。前主計助匱資。雖,申;不, 計心, 之由。數體一同之上。不,能, 左右, 云云。是

事。可一被一名。出神異頂馭張本一之由。武州頻〔雖〕被一申行。不」可一被一名旨。 山徒確執。 蜂起之間。〔不可 御亭。御田者。殊爲。御本意 l 云 k 。○十七日。壬申。依 k 佐佐木近江次郎左衛門尉高信與 l 日吉社神人。 喧嘩第 常時御所(生西家)者。半作之間。未無:門立織戸。仍自」是爲:御移徙。有:御出,之條。其體不可愁自、武州縣

間。縱雖1今1別1籠子堂社。可1爲11自業罪報1之由。及1節證。有11顧言1者。可1後1加1諷諫1之趣被1仰遺。且 被」處「洗刑」訖。是退被」召「張本者。專爲」被「賦」後足」也。仍兩門已下注:〔出〕 交名。 俄成:無道衆會,之追 被召之旨〕今日重被、經、御沙汰。一後、申、座主宮、云、云。高信料欲、奉、防。留神輿、之勇士等者。就、衆徒訴。即

承久京方〔之〕族至三諸社之別當祠官。分分之罪科。一一不上遁」之。而山僧之張本者。雖、超、傍渠。終以宥之 之。豈非,施,優怨,哉。於,今度張本,者。劳難,被,免,其召,之由。被, 戢,勸教書,云云。又信濃國善光寺地頭

不一相從,之由。近日自,諸家。依,其訴出來。向後大番以下如,此役。早可,相,從一門家督,之旨。今日重数, **廿四日。己卯。南爫騒動之間。 在京人丼近國之器。 催"其一族。可"抽,髻衛忠,之旨。 被..仰下,先訖。 1類** 月十一日。被,上,之訖。而猶宗政代官等令,張行,之由。住僧就,愁申。可,令,停止,之旨。被,仰下,爰,氏。〇 職事。右大將家劍時。淺路前司宗政依,申請。雖,補。任之。有「共煩」之由。 寺僧及「訴訟」之間。承元四年八

定之。圖書左衛門局。爲一奉行。今日御移徙事。亦有一其沙汰,「武州亭西妻三日夜可有御一宿云云」〇廿五 H。庚辰。石清水領證岐國本山庄。被上上足立木工助遠親知行地頭職。一圓被1付1宮寺1云 云。

### 八月大

**暨皎五郎左衛門尉行方。火伊賀六郎左衛門尉光重等也。次陰陽助忠尚朝臣。(東鴉)饒三反閇。於三庭中。唱》隱** 候·陸下。先率·資牛。押垂三郎左衛門尉晴基。野本太郎時秀等役、之。(牛童一人相副)次水火役人參進。水階 家若宮大路新进御所〔給〕御移徙也。自「武州御亭」、渡御。(御東帮)御堯車。仰「前大監物久元」。参「轅内」。 沓。前民部權少輔親定取·御裾。備中左近大夫。美作前司等取·於明。二條侍從敎定。 一條大夫館清等。 預。 一條就是的一條大夫的清等。 預。 一條就候 勤[反閉。入]。 御自]新御所南門。 御車入「門內。 經二一丈余」之後下御。 安藝石馬助役「劑榻」。 木工權頭献,剛 動行。而今於:私宿。動仕不」可」然云 n。忠尚經:中之旨。退出云 n。○四日。戊子。天晴風靜。戌尅。將軍 動行之後。持己參鎭物一之處。以一伊賀六郎右衛門尉一被上仰云。本御所新造之時。此兩鎮。故國道朝臣於上御所。 茂)大將軍。(官賢)王相。(國繆)井鑩(廣賢)廐、鎭(道氏)七十二星。西岳虞人鑓。忠尚朝臣於三里亭。 三日。丁亥。屬。戌刻。於三新御所。彼」行三鎭御祈。大茂〔八〕神。(泰貞朝臣)宅鎭。(晴賢)大土公。(晴

卷三十一

嘉顧二年七月、八月

呪。〔治〕昇-西廊。經三-槙衛所南緣,入『御子經殿 (五間〔四面〕)南面中之間。向 ,南著御。 水火前行。

**坏。(入1片口銚子。置1折敷上1銚子覆1盖)次忠尚於「階慘瞓。賜」縣。〔(生單重)〕 木工權頭仲能収1之。** 盃 子。同間·訖。供·五東。《四面栗。柿。甘子。賽。盛·高日一本,以上木造.之。圖·觸松。折數鄉·廣之記》 海外,同間·訖。供·五東。《四面栗。柿。甘子。賽。盛·高日一本,以上木造.之。圖·觸松。折數鄉·廣之記》 海

**有三块飯之儀**,相州武州出納侍給。又覽三言言。武州持事參之一給。(納·應笔號, 信漢次郎左衛門尉傳之) 專

終。〔令〕退出。今日供奉人。

前面

木工糧頭仲能 前民部權少靜親實 〔備甲左近大夫〕 前美作守 右馬權頭政村

**御**創役人 相摸權守

**安慰皮騷** 安積六郎左衛門尉

御甲著 長太右衛門尉

御授五位六位(布衣下括)

遠江守 長井左衛門大夫 足利元郎 毛利左近じ人 遠江太郎 民部權少韓 周防前司 殿河前司 陸與太郎 北條顯五度 伊豆判官 大膳福大夫

| 吾妻鏡 卷三      | 大河戸太郎兵衛尉    | 「駿河四郎左衛門尉」 | 直通 | 宮內左衛門尉  | 平賀三郎兵衛尉   | 加震次郎左衛門尉  | 河津八郎左衛門尉          | 近江三郎左衛門尉  | 同三郎左衛門尉  | 伊東左衛門尉   | 下河邊右衛門尉 | 淡路左衛門<br>尉       | 豐新大炊助    | 大和守   | 安護右馬助  |
|-------------|-------------|------------|----|---------|-----------|-----------|-------------------|-----------|----------|----------|---------|------------------|----------|-------|--------|
| 卷三十一 嘉顧二年八月 | 伊賀六郎左衛門尉    | 「同叉太郎左衛門尉」 |    | 爾善太左衛門尉 | 狩野五郎左衛門尉  | 紀伊次郎衛門尉   | 武磨左衛門引            | 葛两壹鼓左衛門尉  | 隱岐四郎左衛門員 | 大曾灣太郎兵衛尉 | 佐原新左衛門局 | <b>冷藤</b> 次郎左衛門尉 | 上野七郎左衛門尉 | 上總介   | 佐渡守    |
|             | 佐佐木近江四郎左衛門尉 | 上總介太郎      |    | 駿河次岛    | 春日〔部〕左衛門局 |           | <b>福津石衛門</b><br>日 | 加地八郎左衙門尉  | 際四郎左衛門尉  | 同次寫兵衛尉   | 笠門左衛門尉  | 同四郎左衛門局          | 同五郎      | 河越后部功 | 宇都宮修理進 |
| 四           | 波多野中務次郎     | 大須賀次郎左衛門局  |    |         | 相馬左衛門尉    | 小野寺四郎左衙門尉 | 出刻四郎左衛門尉          | 宇佐美藤丙左衛門尉 | 梶原左衛門尉   | 信邊次尾左衙門尉 | 字整直左衛門局 | 關左衛門周            | 壅師寺左衛門尉  | 筑後嗣計助 | 町野加賀前司 |

四二

內藤七郎左衛門尉 長縮部左衛門尉 遊谷二郎 江戸八郎太郎 南條七郎左衛門尉 宇田左衛門尉 筑後四郎左衛門尉

中野左衛門尉

平左衛門三郎

本間次則左衛門尉 小河三郎兵衛尉

飯富源內

撿非違使 駿河大夫判官

〇五日。己丑。匠作。武州被之参。於「新浩評定所,有「評議始,其衆皆參。但出初前司家長佐」所勞,不之參。

藤內大夫判官

遠山判官

先被 £定之御勤仕之號云 K。仍有「御祈始。 [禮] 曆博士定昌。 零 #仕河臨救。 御移徙之後三箇日被 £始,御祈 i

之條。先例不「聲悟」之由。內內雖」有「傾申之族」。無「御許容」。酉刻有「政所始」。匠作。武州參給。行然進一御

馬(置、鞍)御劍等於兩所,也。〇六日。庚寅。天晴。新造御所御弓始也。匠作。武州以下人人著: 布表。 徵>

候三庭上。將軍家於一願中一個覽。周防前司祭二中次。

酸河次郎

下河邊左衛門尉 槓獨六郎 佐佐木八郎左衛門尉

小笠原六郎

藤澤四郎

今日。 云云。〇九日。癸巳。天霽。將軍家御移徙之後。有二御行始之儀。 內法御前始也。 功德院僧正(快雅)率仕之上。 被之印。衞罡別當供僧等,云云。 又有三御湯殿始之儀 入『御武州第』。御直衣御車也。 供奉人同二

去四日,但廷尉光行隨兵〔近近〕在、最末、云云。

# 隨兵十二人

近江三郎左衛門尉 北條關四郎 葛西壹岐左衛門尉 相馬左衛門尉 上野七郎左衛門尉 三浦駿河次郎 足利五郎 河津八郎左衛門尉 宇佐美藤內左衛門尉 武田六郎 河越掃部助

○十五日。己亥。鷄罡放生會。將軍家御出。法會經樂如、恒。○十六日。庚子。將軍家御事中幣于同上下宮, 飛脚到來間。爲4相4銀之,佐遊守基綱奉二上洛使節事,仍今日出門。明曉可「進發」云云。 〇十五日。己酉。 其後流鏑馬以下。有「馬場儀'。廷尉定員候「埓門邊」(具 予息定範」) ○廿日。 甲辰。 南郷衆徒復蜂起之由。 梶原右衛門尉

寅尅。前出初守從五位下藤原朝臣家長卒。(年七十二) 〇卅日。甲寅。於,新造御所。有,恩澤沙汰。大陰楹

大夫師員奉刊行之。

# 九月大

吾要鏡 卷三十一 嘉禎二年八月、九月

賞」之號事。就「愁中」。有「其沙汰」。但當時無「可」然之地」。追可」有「御計」之旨被「申云云。 〇五日。已未。今 『一日。乙卯。天晴。子刻。熒惑犯·與鬼星。』 ○三日。丁巳。去承久三年合殿間。稱·可z給·本領。漏·勵功 去一尺〔所〕 〇八日。壬戌。熒惑人』犯鬼積尸星;。〇九日。癸亥。京都使者參著。是去年七月廿三日。日 日。 近江入道虚假醉。醉定衆。 假以上浴。 是濟有。 遁世之企,云 ix。 ○【七日。辛酉。戊刻。 月犯:建星。 (相 聞」之間。七社神輿。浩琦之後。被之言其張本」之處。 去月八日。 李孟振 上新造神與於中堂。依 訴申。同廿 關東御計。爲「慰」山門讚賞。彼「處」洗罪」訖。至「山徒張本」者。 又召「出共身'。可「彼」誠「後見」之旨。彼「奏 吉神興下洛之時。欲上等一防留之一武士右衛門尉遠政。并喧嘩本人近江次郎左衛門尉高信等事。宣下之上。爲二 此事不! 莊戶之由。內內難避至 n。○『十三日。丁卯。爲!天經衛前·後.修.』七增北斗經歷。 辨僧正。功德院 八日。被上下一刺免御百一之由。被上告中之一云云。 〇十日。甲子。遂江守朝時期臣如三評定案。其後初出仕。 僧正。鳥刻法印以下奉古住之。大膳大夫爲。奉行。〇廿八日。壬申。亥刻。風雨甚。西南方皆當。〕

#### 十月小

二日。丙戌。屬。六波羅飛興參署。申云。自:法月中旬之比。隋都韓起。[漢]赦鄰。乃:各職。六波羅遣]使

著:雖和宥」關倍增50.5000元日。已止。被,經一評談。爲,與,南都騷動。曹大和國街,守寢人。沒,收衆徒知行 討亡」「之」云云。且各可、欲、致、死之由。於言東土、者。直被言仰含。至言京畿者。被之仰三其趣於六波羅。又南 造印東八郎。佐原七郎以下殊勝剪敢肚力之辈。衆徒若極成「敵對之儀」者。 更不」可」有「優恕之思。 悉可」令n 庄園。悉被,補.地頭,畢。又相"催畿內近國御家人等。塞·南都道路。可,止:人之出入,之由。有,議定。被,撰f 被」新書補地頭「≒≒。○六日。庚寅。大和國守護職等御下文。被」遣三、浚羅「≒≒。○『十三日。丁酉。譬。 都領在所。悉不、可、被「知食」之處。武藏得業隆圓。密密與「共注文於佐渡守共綱。 〔基綱〕就 沒是護關東。

司保茂日來祭候。抽:「夙夜之功。而奉」男山守護事。上洛之間。武州御立行「餞別之儀。剛每事可」加三扶持「之同 **六郎左衛門尉爲「御使。 天地災繼祭匠作御沙汰。 廣經勤」と。 廣經去比始下向云 云。○廿九日。癸巳。下總前右** 於. 御前.被..行.天變(去月廿七日大白角斗第四星)御祈。大白星祭泰貞朝臣奉』仕之。 武州御沙汰也。伊賀師

間。被如何遭六波羅酸州之許云云。

# 十一月大

日。甲寅。舜。未尅。六波羅飛脚參署。南都去月十七日夜破「城壩」。退散。是於「所領」。彼、補「地頭」。致・鬼

卷三十一

嘉幀二年十月、十一月

四五.

梁参〔淮〕。南都事有「沙汰。衆徒靜謐之間。止三大和國守護地頭職。如」元可、被、付、寺家、云、云。〇十五日。戊 旣落居。自₁去二日。僧綱已下歸ュ寺。廛[壽門]。行,佛事」 ≒ ≒。○十四日。丁卯。匠作武州著「評定所」給。其旣落居。自₁去二日。僧綱已下歸ュ寺。 踶冗同 陽|之間。失,兵粮之計。難上祭,入勢,之故也 s s。 〇十三日。丙寅。小雨灈。六茂經飛陶到著。南都。蜂起 寨村。御馬(置数)毛利新職人寨光。岩崎左衛門尉等引之。 ○廿四日。丁丑。晴。戌刻町大路失火。南北十 家御方達。入『御子職人大夫入道西阿宿所』是御持佛堂造營。其所自「御經所」。北方分戀之由。 佐 有 御琴」 辰。有三評儀。是去二日。 東寺長者親殿僧正入滅。 以「鷸岡別當僧正定豪。 可、爲三共替 之由。殿下內內鄉数 僧正定靈。密供靈也。御本頌者。六條法印院園於三京都。寄一造立。日次事。於二一條殿。被上經一沙汰。去四月 餘町災。筑後左衛門尉。中民部太郎以下人家災。不可勝計。〕 ○廿五日。戊寅。曇。御持佛堂供蹇。導師**봙** 也。OCTI三日。丙子。將軍家還得。職人大夫入道歐御引出物。役人。御劔左衛門大夫泰秀。砂金駿河次郎 云」(\*。仍自一當座]。 造一大和前司。佐騰民部大夫等。被上觸『仰事由於僧正」云云。○廿二日。乙亥。屬。將軍 書昨日到來之間。可」被二上洛二否。有「沙汰」。而補「長者」。爲「闊東眉目。爲「僧正本意」。可」然之由。治定

十三日賀茂祭日。奉、始、之。是初例也云 xi。

奉行。召「陰陽師等」於「御所」。 巖末年始雖事日時勘。申之。 御煤拂事有「相論」。 女元朝臣申云。 新造者。 三箇 三日。丙戌。晴。京鄰使者參著。去月廿二日。將軍家令,任,民部卿,碑。〇六日。已丑。霽。爲,大膳權大夫

細一也。入了夜。將軍家被「遣」、御馬三疋〔〔皆置鞍〕〕砂金五十兩。紛絹百端於辨僧正。是明曉依,可二上洛一也。 有」、煤者。可」,辨顯Ki Ki。所詮此條無:證據。然者無:」集辨御沙汰。可」宜與之由。被:仰出:之閒。各不,申,子 武州御亭。御移徙也。日來御所北方所、被三新造」也。被、建一翰皮菩屋。「共車宿。是爲將軍家入御云云。御家 東寺長者」也。○十一日。甲午。新丹後守泰氏淮□融籠歸於御所」國司事賀申由云云。○十九日。壬寅。亥刻。 匠作武州已下。皆悉哉。逍·餞物·也。○七日。庚申。晴。辨僧正。上洛。爲·親嚴僧正入滅之替。依√可,補言 年之內。可、有二其憚, sī sī。親職晴賢等朝臣之先達者雖,無,指文。皆所,記置,也。至三新造,者。無,煤之故數。三兄 炼) 早世。仍武州御輕服之間。令」移"住于平左衛門尉小町宅」給云云。今夜太白犯,辰星。(相去二尺計) O嬢 **右馬允。同西安東左衛門尉。同邦南條左衛門尉宅等也。 ○廿三日。丙午。 入,夜。 駿河次郎要室。(武州御** 人等同搆家屋]南門東脇尾藤太。同西左衛門尉。同[並召],西大田次郎。南角諏方兵衛入道。北土門東脇。萬年

**十**六日。己酉。去十八日除日聞聲到著。 武州樂·左京德大夫·給。 師真任·主計頭。 父施繼院使丹波良基朝臣

此事內外計。偏依、武體得業隆圓思,之由申之之。共越觀示、波羅殿河守(貢聘)去十一日狀。云云。 條項四鄉被上齡。申小侍所別當一云云。〇廿九月。王子。佐渡守非獨自三京都一參向。南都門諡條條寫申三入之。 象三正四位上。超H越和氣滑成朝臣。是將軍家御荊瘡之時。施一醫衛;之質也。卽是越行;虎付,云云。今日。北

# 嘉迪三年丁酉

# 正月大

**各佐原三郎左衛門尉(家連)。** 一日。癸丑。天娲風靜。饶飯 **(匠作鉚沙汰) 御卿駿河前司義村。(布表)御弓矢和摸式部大夫朝直。御行脇** 

二御馬(置」鞍)和摸玉郎 本間式部系

三御馬信禮次郎左衛門尉 同三郎左衛門尉 二御馬 佐原新左衛門尉 同次郎左衛門尉

四御馬 近衛馬 相摸六郎 殿河太郎 出羽左衛門尉 本間次原左衛門局

〇二日。甲辰。羇。今日垅飯。雖、爲二左京光御分。御輕服。孫子囑四郎殿彼、沙弘太之。御劍升後守泰氏。御

**弓** 失左衛門大夫泰秀。御行騰沓上野七郎左衛門目前廣。

御馬 憲江式部孫 南條七郎左衛門尉

二個馬 駿河四郎左衛門尉 同元郎

三領馬 隱岐三郎左衛門局 同国郎左衛門尉

五御馬 四御馬 陸具七郎 陸吳太郎 平左衛門三郎

〇三日。乙卯。天晴。酉尅雨下。入。夜南方霄鳴。今日境飯 (域州御沙汰) 御倒右馬擅頭。 **何马尔级太郎**褻

景。御行膳沓筑幾圖書助時家。

一御馬

遠江式部派 小非一之一左行門間

二御馬 上總「企」太郎 同次郎

伊賀六郎左衛門尉 同太郎兵衛島

五御馬 四御馬 三御馬 佐原新左衛門尉 信禮三郎左衛門尉 同次郎兵衛局 隱肢四郎左衙門員

吾要鏡 卷三十一 嘉順三年正月

近〇

〇六日。戌午。晴。蜣飯以後。出三小御所,有三自勝御勝負。以,女〔居〕被〕出三路物。二條侍從。右馬纏頭。

新左衙門尉等虧候。 ○八日。庚申。恒例心經曾也。將軍家出鋤。今日〔可〕有三1所鋤牽幣群。及「御沙汰」給哉 相摸式部大夫。周防前司。長非左衛門大夫。毛利嚴人。駿河大夫判官。同四郎左衛門尉。隱峻式部烝。佐原

ng a co ○十一日。癸亥。晴。蜣飯以後。有 a 御弓始。

射手

 五番
 收到文郎
 校園四郎

 二番
 下河邊左衙門尉
 伊賀太郎兵衛尉

 三番
 本間次郎左衛門尉
 廣河五郎

 直澤六郎
 原三郎

前司取「御劒」 授」役人相摸式部大夫。 佐佐木八郎左衛門尉縣「御闕度」云云。○廿三日。甲戌。申苅雷鳴。 〇十七日。己巳。將軍家。(御東帶御車) 御事參纜毘八幡宮。 晴賢朝臣御祓。長非左衛門大夫爲,陪膳。周防

二月小

八日。庚寅。大夫判官定員上洛。〇十五日。丁酉。曇。將軍家二所御精進。〔始〕〇廿一日。癸卯。晴。將軍

之間無風雨之難。]今日京都使者參。攝祿被之移,御斚近衛左府,命之間。去十日御拜賀。扈從公卿十人云云。母 家二所御進發。匠作扈從給。其外濟濟焉。隨兵四十餘騎也。○廿六日。戊申。陰。自二二所,御下向。〔卻往還

# 三月大

**六日。丁巳。晚景小雨灌。雷鳴數陰。○八日。已未。天霽。入」夜基雨。今日爲言主計頭師員奉行。被上定五近**降

智番丼御身固陰陽師員。〔矣〕

番

遠江式部然 隱岐式部大夫 上經願四娘 周防前司 平賀三郎兵衛尉 前民部權少輔

一番

壹岐守 後蘇佐渡左衛門尉 攝涫民部大夫 伊賀六郎左衛門尉 武藤左衛門尉 伊佐右衛門尉

和摸六郎

吾要鏡

经三十一

嘉順三年二月、三月

五

吾婆鏡 卷三十一 嘉顧三年三月

**齊** 齊 震 左 衛 門 尉

本間式部杰

飯富涼內

二番

前大院標大夫和貞朝臣

於開稿助時賢司臣

香

門衙設明安元即臣

〇九日。庚申。蔣而如此。終日不一体止,玄利宗水。今夜。新御所給有三和歌河自,後上守三庚申一也。嗣是化 急可へ泛

源武部大夫。佐漢守。城太瑞。「劉東右衛門局總景」波多節次聯朝定等候三共座,〇十日。幸酉。明王院東。可 是久。花亭和音·《左兵繪唇輯氏祠巨融·之》左京尧。是利左與顧。相摸三郎入道。快雅僧正。或部太夫入道。

令· 佐溪守悲繝。攝津民鄕太朱爲光澤行· 之皆徽· 仰下。 伪卷閒· 論陽道。 勘文泰貞。 晴賢。 文元等微· 之云 云。 被一新造丈大堂一等。今日有一共沙汰。是今年相上當于故程定二位家十三年尚已景二之間。爲到追誓一也。可

〇十一日。壬申。京都的信事。自己去去年正月。更被「結番」之處。獨不法之體依和炎。匠作。左京光殊令と

等及、評儀。召及陽道勘文。可、爲二六月廿三日、之由。親職。泰貞。廣綱。晴賢。養俊等。献、連署勘文、云、古。 可」爲二六月三日。十一日。十五日。十八日等,之旨。雖」哉一陰陽道勘文。又作事中未」成」功。日數迫訖。可言有 沙哥次之,給。被,惟,御家人等,云云。〇廿五日。丙子。可,彼,供事奏新造精舍,之日時以下事。今日其沙汰。〇一十五日。丙子。可,彼,供事奏新造精舍,之日時以下事。今日其沙汰。 延引給,之由。被,而出, s. n. O心十六日。丁丑。天變御祈等〔被〕行〔之〕〕〇卅日。辛巳。御堂供寢延引事

## 四月小

氏信役「獨麵」、本間式部系元忠縣「劉調度」。修理大夫。左京權大夫以下供奉。大工散位長宗。(束帶)相二具引 至 4。 〇十九日。庚子。晴。大倉新衛堂上棟也。將單家。(御布衣。御車) 仝 監臨一給。近江四郎左衛門局 擦三鳥蓋時主。(法名眞佛)被>如「醉定衆」云云。 ○十七日。戊戌。番匠大工大夫長宗。佐、召自:京都「參奢 堂地。泰貞朝臣勤士公祭。被結番陰陽節五人。至語韓日與動行之由。被仰政所云五〇十一日。壬辰。入道相 | **西**競地震。大倉御堂地被↓鬼=始之。主計頭。駿河前司等。參向致·沙汰。○[八日。己丑。] 歸。 民刻於大倉御 等。當時在京分可;; [篇] 參向;之由。後;何遺。伊賀大郎右衛門尉光重爲;奉行; 云; s。 〇七日。戊子。晴。 五日。丙戌。爲三位家御菩提。被上營三精舍供養一之間。布施取以下郡。被上經許議。 關東祗候雲客語大夫

卷三十一

**皮膏大工分。被物三五。物五。馬一疋(鞍置)等也。〕以:邊鄕之次。入ā御子左馬頭養氏朝臣之家。御鉴罪」** 頭。(東帶) 多上。事終有, 職物等涉汰。 聯之。〔大工分東帶一具。(約平聚) 被物五十。物十。馬二疋(一疋 置鞍)引頭五人分各破物三五。物五。馬一疋。(置黑漆鞍)小工等分各破物一三。物三。馬一疋。(置幞)槍

左京光散,中云。左金普將車御時。和田新左衛門尉。朝爽名三郎等。雖,被三召合。無,瞻負之儀,云云。仍不, | 結句御濟袋之間。駿河二郎奏村。壺餃守光村。兄弟召『決相撲。〔師〕徇入與第一也。諸人又令、悦 日。

及、決一雖雄一云一公。共後。有一御引出物。

役人 御殿。 御調度。

足利近郎 同近郎左衛門間

而延

御甲

陵河四郎左衛門局

御馬(鶴毛燈、鞍) 島山三郎

太平太郎 日記五郎

人、夜還細。隨兵一騎。列、御車前

二御馬(墨)新田太郎

駿河次郎

梶原右衛門島

河越掃部助

宮內左衛門尉

遠江式部大夫 小笠原六郎 越後太郎 千葉八郎 上野七郎左衛門尉 近江四郎左衛門尉

皮養)之間。 渡御始也。御艦每事過差 x x 。 御出之僕。 又殊彼 z 刷。供率人清損。 各行雄殊折 z 花 〔 x x ]。 〇廿二日。癸卯。天晴。申慰日色赤加、蝕。今日。將軍家入,御左京權大夫亭,爲二此御料,彼上新,造御所,(檀

#### 供奉人

な

| 全爾兵衛門尉<br>近 | [東三郎左衛門] 肥前 | 上渡帶刀左衛門尉<br>宇 | 小山五郎左衛門尉  淡 | 四越擂部助  | <b>と</b> 変前司 | <b>羟</b> 并左衛門大夫 主計 | <b> </b> | 4馬權頭 北條 | 犬 |
|-------------|-------------|---------------|-------------|--------|--------------|--------------------|----------|---------|---|
| 近江四郎左衛門尉    | 四郎左衛門尉      | 字佐美與一左衛門尉     | 淡路四郎左衛門局    | 泉前司    | 次郎           | 計項                 | 陸與太郎     | 大夫將監    |   |
| 河津八郎左衛門尉    | 宮內左衛門尉      | 武藤左衛門尉        | 上野七郎左衛門尉    | 攝津民部大夫 | 壹岐守          | 毛利戲人               | 遠江三郎     | 前民部少輔   |   |
| 和泉次郎左衛門問    | 大見左衛門尉      | 加藤左衛門尉        | 關左衛門尉       | 隱岐式部大夫 | 宇都宮修型克       | 酸河前司               | 足利五郎     | 遠汇式部大夫  |   |

河传

耳 宜

15

五. 五. 大 伊 佐

吾妻鏡

卷三十一

嘉禎三年四月

# 吾延续 **衛三十一** 嘉順三年四月

宗官內左衛門尉 字都智四郎左衙門尉 程原右衛門尉 安積六邱左衙門周 出初四郎左信門員 和泉新右衙門尉 壹良小三郎左衛門局 盟後四郎左衛門局 信遵三郎左衙門問 酸河四郎左衛門员 頭次郎左行門制 內隱七郎左衙門問

三浦又太郎右衛門尉

於經經開前,御酒宴。入入安左京海孫子小達。(吳淡靜。故係程站時氏二男)於《御前、有・元服之儀。 先拔

太郎消景。 ·大會南兵衙門局表際維持,難其。次經河前司窦科侯·澳蒙。次御加冠。次被,進-御引出對。

衙 右馬標頭政村

御詞度 北條大夫將監經時

御行院 小山五郎左衛門尉長村

御甲 駿河次邱泰村 同四郎左衙門尉家村

簡延 長井左衛門大汽蒸秀

御馬 (黒鹿毛萱 一般) 駿河近郎左衛門尉資村 同八郎胤村

二領馬 (冠毛) 相模六郎時定

平左衛門三郎盛時

次殿河前司賜三行引出物。

御劍

御馬(栗毛糟毛。置、鞍) 南條七郎左衛門尉時貞 同兵衛次郎經忠

「次自將軍。新冠(號五郎時期)被賜衙引出物。

宮內少朝泰氏口

御甲 作制度 上野七郎左衛門局部度 遠江式部大夫光時

同三郎重光

次御馬。(黑置」較) 近江四郎左衛門門氏信 同左衛門太郎長綱

〇廿三日。甲辰。天晴。日中還倒。條三美期。右京光又說,進三衙引山切。今日。自二年起二點。至三國一就因三三國,如

H色 「如」館。將軍家大被「齊見食」。召「司天之報」。田「御祭綱所事徇夢」。直右「御葬」。泰貞。 暗野。 廣經。 晴

貞。 對侵等朝臣申云。雖、非三音道。 雲錦引「稿」法時。 倒 | 函山, 日之色赤如 L 此。 强不 可 L 處 | 臺藍。 但 早 照 ● 之間。被√數三仁王會咒阻文」云云。同夜丑刻。月光黃色也云云。○十四日。乙巳。鑄。昨日日光事。裂聽 先に表し顕示」語の寛賢申云。何年無上宗。何春無上霞。若彼い映上霞。霞奢年年可上有三吐靈一與。則並久彼上定:灌本田

朝厄令。奉一灣蝕切文。非一天經一之由。中體多之之。

五月小

吾窽銷 卷三十一 嘉禎三年四月、五月 月建久。資元。晴光等壁、中、海館之由。季弘朝臣更非、變「々」之旨申」之。 師員劇臣奉行。可,動+仕日曜祭;之由被,仰。此外無:御祈。將又季尚朝臣申云。被,映,諡日色赤黄定習也。前 月廿三日。日月共赤黄郡。 陰陽頭惟範朝臣。 薄蝕之由。自三京都;申」之。宣賢申狀。府入古之,仍爲三主計頭 翌日。天文道(崇尚。良光。業經)天變之旨令:泰聞,之由。於,獨前,申。〔云云〕〇廿九日。已卯。霽。去 京都。圖為。去月廿二三四日間。日色事洛中怪、之。廿三日。天晴。日色赤。佐、有二石清水行幸。無其沙汰。 十五日。乙丑。於「御所。有」御占。是大夫判官定員。去秦之比上洛。何日可」勵參」哉之由云云。今月十八九 日可,參薯,之旨。時賢。泰貞。卷俊等一同申」之。知輔十六〔日〕七日之間爰云。○十九日。己巳。定員自,

### 六月大

光路。盛時。時蓮等母、云云。〇十一日。庚寅之晷。奉《爲二位家追舊。於「入慈寺。佚』蹇一切經。遵師助僧正殿 无照時期被上持。向三浦矢部別庄LK K。是殿河前司羲村娘也。始爲 左京兆宝。生 敔修理死。後爲 盛蓮室。 傷。 一日。庚レ。矢部禪尼 (法名禪阿) 賜,和泉國吉非鄉御下文, [之] 者。前遠江守處遺侯,令,寶附,也。彼倒下文。事

月蝕不:正現。○廿日。已亥。京都大番勤否事。及、嚴密沙汰。可、尋注進,之旨。被、仰、大波羅丼諸國守護人,

云云。〇十二日。辛丑。甚雨。明日依、可、有三新丈六堂供養一爲、除。廢障。被、修三五壇法。 鎖垣供 助僧正殿海。

中壇。安祥寺僧正良瑜

五壇法

大威得。佐僧都览耀德田同。信漫法印道禪

軍崇利。「大夫」法印賢長

金剛夜叉。民部剛僧都登嚴

外與大震八神祭 (知輔) 党鎮(隋贤)

大土公(泰貞)

大將軍 (國繼)

王相 (假資)

小土公(文親)

〇廿三日。壬寅。降雨滂沱。今日大滋寺郭內。新造精舍(安・丈六;)供養也。將軍家御田。(御東帶)。「城区 行列。

先伸盾兵十騎

小山近郎左衛門尉長村 佐原新左衛門尉光盛 河越掃部助泰重

和泉五郎左衛門尉政泰

佐竹八郎助義

柳摸六郎時定 遠江武部大夫光時

究後左衛門尉知定

上野七郎左衛門尉朝廣 近江四郎左衛門尉氏信

御車

吾卖鏡 卷三十一 嘉幀三年六月

五九

小河三郎兵衛尉 長內左衛門尉 酸河五印左衛門尉 **晋**裴鏡 卷三十一 本間次原左有門局 邦須左衛門太郎 同八郎左衙門尉 嘉讀三年六月 同太大郎 平賀三郎兵衛局 宇日左衛門尉 狩野五郎左衛門局

以上著直聽。帶如。侯三軍左右。

行制反脈 佐佐木八郎左行門母信朝

御後 (布安)

右月日前 陰災太原言語 北原左「近」大夫將監

作授次和右衛門日本親 養師寺左衛門尉副村 宇翔宮新布衛門目朝基 **壱岐守光時** 大和守陆時 泛路四郎左衛門时時宗

和泉丽司政景

淡路前司宗政

殷河守有時

出初守行護

宮內少間源氏

字和哲修理形态網

第6月書的詩宗为) 酸河凹岛左衛門掛家村宗 肥後守傷佐 佐海前司法網

出羽四郎左衛門尉光宗 爾次印左衛門問親盛 長尾平內左衙門周景氏 國左衙門因改奏 提原右衙門問法俊 河津入印左衛門間尚景

押距左衙門財時若

和泉次邱左衛門對景氏

伊賀三郎左衛門周光系 统用左衙門對時期

信谩三郎右衛門尉行網 臺酸小三部右衛門尉時滿 臺酸小三部右衛門尉時滿 大友大飲助親秀 字佐美屬內左衛門門防秀

後陣隨兵十騎

足利五郎長氏

越後太郎親時

城太郎護景

千葉八郎胤時

宇都宮四郎行綱

佐渡帶刀左衛門尉甚政 隱岐次郎左衛門尉泰清

大須賀左衛門尉胤秀

佐原六郎兵衛尉時連 武田五郎次郎信時

近江大夫到官泰綱

修理大夫
左京標大夫

最末

兩。又御翹等被之強之1g no入之夜事終。將軍家還御云云。〇十五日。甲辰。神社 [佛]寺丼國司領家訴許。 又法服。横皮。香爐筥。童裝束等也。此外自二大相國禪間。被物百重。鞍馬十疋。加布施。鎮檀扇置一砂金百 **銜隸堂之後。有-供義之儀。七僧法自也。墓師南鄰莫北院僧正周玄。咒廚助僧正嚴海。墓師布施卅物〔二十〕** 

不上可上依日國東式日子之旨。被上定民 16。 〇十六日。乙巳。於三御所御持佛堂。被上始三八體,之勢十六日五五。

七月小

是為「豫臣御神樂」也。〇十日。已未。神樂曲可」授「久康」事。景康進」獨民詩文「云云。〇十一日。庚申。晴。 八日。丁巳。就二元右近次郎久康申請。可之令之授、神樂縣曲於久康二之旨。彼之還、和教營於左近將監中原景康。

吾妻鏡 卷三十一 嘉禎三年六月、七月

澤(清觀)等三金吾。幷賦方大夫(謀薩)壁甲三郎(宏隆)等頗甘心。各不」及「異議」。 系知說。然者是計ヲ可」 「リ」 = 〔司持之由ヲ〕被 | 仰下 | 之間。下河邊。(行平)工廳(最光)兩庄司。和田(謲経)韓月 陰河前司以下宿老等臺集。于·時招·海野左舊門尉幸氏。被·談·子綱。是舊勞之上。幕下將軍御代。爲三八人 被上射。來月放生會掩鏑馬,之間。此初。於「稱岳馬場。有「素餚」。今日武州。爲「扶」转之。被「間,流鏑馬屋」 給。大夫判官最朝。(平禮。茶染特衣) 爲·奉行。候·御堂西大床。〇十九日。甲午。北條五郎時期。始可」 二位家十三年復忌景也。於:南小御堂。被⊾修:阎佛事· 導師東北院俗正门玄。 將軍家無:出鋤。匠作京兆≫ 勝也。一文字〔三〕持テバ識ニ弓ヲ引テ。即可」射」之體ニハ不」見。聊遲〔キ〕姿也。上ヲ少キ揚テ。水定 可」引」之機「三」可」持也。流鏑馬。矢「ヲ」挾之時。一文字「ニ」持事「ハ」非」禮也者。。情察。此事殊 弓〔ヲ〕持〔ツ〕事。 諸人一同儀験。 然而佐藤兵衛尉臺清入道(西行)云。弓〔ヲハ〕祭ョリ掃立〔テ〕 弓[ヲ] 一文字[こ] 今」持給事。雖非」無正說。於[改石大將家復前。彼上變 弓箭談議] 之時。一文字 [三] 神妙。凡緣正得堪能,由。幸氏感。中之。武州猶令,問,其失,給。終及,再三。幸氏悉(囚悉)申云。挟,箭之時 射手之內,歸。故實之堪能被,知,人之故以。仍見,射覊之矢禮。可,如,謂諫,之旨。武州被,示之。射手之躰尤之

被」直顯者。義村云。此事令」聞」比說。思出訖。正觸」耳事候キ。面白候ト云云。武州亦入與。弓持機。向後 戊寅。晴。明年御上洛事。彼上經一倒沙汰。今日京都使若豪著。去十七日陽司院御入內。是御常母之儀也云言。 獨潛赴| 藍澤。今日始發,鹿。則祭;辭日餅。一日三浦崇村。二日小山長村。三日下河邊行光云 ポ○廿九日。 洗缡馬笠驟以下作物故實。 的草鹿等才學。大略空.淵源。秉燭以後各退散云云。 ○廿五日。庚子。北條左觀 可上用上此說一五五。此後。[開開師。一向]被上談,弓馬事。義村是遣一使者於宿所,召書子息等。令上聽之。

## 八月大

歲六〉驀御由申√之。又去月廿七日攝蔣御上裝。〔云云〕○十三日。辛卯。霽。六波羅飛輿參。申云。去五日。四樂錄 参宮。午起御出。晴唇候:闽身固。備中藏人爲:陰曆。已寄. 御車。前民部少輔爲:御劔伎。下:庭上。又著:直 取一訖。餘兵於「所所」。彼」「生」處。金堂已下雖,放火,皆打消云云。〇十五日。癸亥。總置放生會。將軍家鎮軍 天王寺教行一族上座覺順。引"李二百餘人。欲」保,天王寺,之間。 渡部鴛相職之間。 覺順已下九十三人被,對 被上新書造御所。「屋之」仍「彼」宛「兩國。悉以施書行之。今日京都飛陶到音。去二日。一品宮。(當帝御妹。御 【四日。壬午。屬。 辰刻大地震】○七日。乙酉。有·辭騰。 是期秦御上洛問審也。 且於三六波耀。任·建久例。可▶ 構: 云云。○十八日。丙申。暮雨雷鳴。今日將軍家可」有,御『遊‐行山舘』之由。雖,有「共沙汰」。雷依延引云云。 被上行「馬楊儀」之間。北條五郎時賴主被上射、洙鏑馬,佐渡前司基綱以下五位洗鏑馬。〔的伐〕河津八郎左衛門尉 寺。依、有、事。彼、始、此儀。是候、近近。可、率、守護、之故也。而今日。其役人內。少、勇敢之類。可、進、子寺。依、有、事。被、始、此儀。是候、近近。可、率、守護、之故也。而今日。其役人內。少、勇敢之類。可、進、子 简录。佐佐木七郎左衛門尉氏綱以下。衛府爲二子列競馬(十番)役。行称各極。花美一云云。依·別御願。及三此結 (陰陽師)追参加。〇十六日。甲午。醫。將軍家御參宮。大夫判官景朝。(贞帶)伊豆判官賴定。(布袴)等供奉。 右馬助。相摸三郎入道。主計頭。加賀前司。大夫判官定員。伊賀式部大夫入道。城太郎等候,其座。又廣資。左 著熊人沙汰。人驚;耳目,云云。其後御出。法會舞樂等如.例。還倒之後。入,夜。對:明月,在「常座和歌御會。 [御] 共一云 云。仍二郎寨村。四男家村。五男資村。六男胤村等。改三布衣行樵於直延,淮**②加**三彼梁。駿州傍 垂,令,帶,劒。六位十五人候,階間西方,于,時駿河前司申云。御出之間。帶劔之聖者。承久元年正月。於,宮

## 九月大

十一日。已未。子刻地廛。○十五日。癸亥。廛。 大夫判官定員爲之御使,上洛。 是大閣來月可,有,御物謂,之巳

問。依、被,進旅行卻調度,也。○十六日。甲子。信譽國諏方社。明年五月會神事等。有三其沙汰」云云。○廿

三日。辛未。丑尅地震。○廿四日。壬申。子尅地震。○廿九日。丁丑。卯尅有一光物流星一云云。

### 十月小

為一個一多天王寺。 萬燈會供器云云。 匠作京兆等〔以下〕群集ェ≒。○廿五日。癸卯。大夫判官定員自□京都□歸繆。去二日。大殿准后大政入道。 塔潔供養也。淨定上人爲:大勸進; [勸進] 今:知職奉加; K ы。淳師寺大武律師圓仙。咒願齊圓能登阿闍桑。 依。此事。。去五日。別營勝舜自·太寺。下著云云。○十九日。丁酉。駿河掃郭續助綦村。於·劉所。獻·孟濟。 四日。壬午。天變御祈等。被、行之之。〇九日。丁亥。未尅白雲豆、天。〇十六日。甲午。信漫園善光寺五重

# 十一月大

還倒。○十六日。癸亥。子刻月犯[鎭星] 云 [4。○十七日。甲子。 駿河式部丞泰村献] 奥州駒五疋於御所[云 [4] 事。自,鎌倉,被召具。)○九日。丙辰。三島。○十一日。戊午。伊豆山。○十二日。已未。天歸。自二一所, 屋十餘字流失。下女二人漂沒云云。○八日。乙卯。宮根御奉幣。有一御經供養。遵師大納言律師隆辨。(佐.此 一日。戊申。〔經〕將軍家被、始三一所御精淮。○七日。甲寅。小雨降。辰刻御淮發。丑刻甚雨洪水。稻瀬河邊長

吾妻鏡

卷三十一

嘉禎三年九月、十月、十一月

# 十二月〔大

州夜可入被入行之。每度可入有。田御」之由云云。〇十三日。庚寅。晴。左京光慧。宝家母尼逍福。於,後山內墳 可二參入一之由。被一仰云云。〇十二日。己丑。天晴。今日。仰一金筵石衛門大夫行親。彼上緒,除御所異角。 家依,可,有,出。御子祭庭。今日暗賢爲。奉仕,之參隨。任,右大將家右府將軍等御時之例。置輕服人〔人〕不 腰。伊勢守定員率表行之。 ○十日。丁亥。爲三日月蝕及天變重鹽御祈。於:闽所。可:被·行·屬是倒祭。將軍 壬辰。陰。雨下。今夜月蝕不」現。此蝕不」可」現之由。天文道日於申,入之,云云。 墓之傍。被,建二一处字。今日有二供義儀。 導師莊厳房律師行勇。 匠作。 遠江守令「顧聞」給。 〔之〕 〇十五日。 依」可一被「行」御祭。「〔也〕玄尅。暗賢朝臣奉』仕之。將軍家著「東帶。 出御。有「御拜。 內藏權頭資親孫」奉行。 剛如法佛「〈五指量〉主計頭率;行之。○二日。己卯。昨日蝕。御祈勤行僧三人今日後、召 御所。各賜。銀鰾 一日。戊寅。雨降。日蝕不…正現。昨日天晴。夜华以後陰雲。自二丑寅尅,雨降。蝕時分被, 造立(慶楽)愈受

吾妻鏡卷第三十一 終 (Ottakett)

# 吾妻鏡 卷第二十二 〇青本巻州こ

嘉禛四年戊戌 (十一月廿三日爲,曆仁元年。)

#### 正月小

一日。戌申。雨降。今日蛲飯。(匠作鸰沙汰)御麴。宮內少輔悉氏。御調度。若狹守泰村。 御行屬沓。 大和

# 守酤時等持一谷之。

二御馬 御馬 相摸式部大夫 相摸六郎 橋右馬允 本間云暗系

四御馬 本間次郎左衛門尉 同四郎 三御馬

上總介太郎

同次郎

五御馬 越後太郎 吉良次郎

〇二日。己酉。垸飯。(左京光御沙汰) 御馬 北條左近大夫將監 御劇。駿河前司競村。御調度。玄番頭善綱。衛行闢。肥後守爲佐。 信濃三郎左衛門尉

吾雲鏡

卷三十二

嘉禎四年正月

三闽馬 駿河五郎左衛門局 同八郎左衛門尉

四領馬 上野左衛門局 同調四郎

近江四郎左衛門局 佐佐木六郎

五御馬 北條五郎 南條七郎左衛門尉

〇三日。庚戌。烧飯。(邊汇守沙汰) 村等持具含之。 御劍。 右馬龍頭政村。 **御調度。遠江式部大夫光時。** 御行腾。 壹岐守光

御馬 遠江三郎

二御馬

陸與七郎

題河五郎

小井豆左衛門員

四領馬 三領馬 小野寺次郎左衛門員 信遵三郎左衛門尉 隱岐四郎左衛門尉 同四郎左衛門尉

豐田太郎兵衙尉 同次郎兵衛尉

亢溫馬

師膝辨云 no 〇十日。丁巳。 計剋。 三浦駿河崩司。 玄番頭。若狭守家村等。〔家〕 依元失火,災。 〇十五日。 〇四日。辛亥。將軍家一所御精進始。〇九日。丙辰。二所御進發。左京兆供奉給。御經供養。導師大納言律

壬戌。嚳。午剋。將軍家自二一所,還御。○十八日。乙丑。天晴。匠作左京光被,候二小侍所。主計頭師員。 毛

日配於陸奥太郎」云云。 仰切訖云云。○十九日。丙寅。御所心經會也。○廿日。丁卯。御弓始也。今年依,可,爲,御物忌。不,可,有三申匠 此儀,之由。窮冬雖、彼、定。故被、遂、之。射手事。昨夕俄於、御前,被、仰者子如。始。 叢村爲一催促。被上下, 路次逗留之間,也。然而以「吉日,御進綬。又可」宜哉。 來月二日三日可」然日也。 此上猶可」被「問」階道」 暾 ★ 」式。早披壽歐比趣。重可」被上尋。問當道」之由。左京兆被上仰」之間。基綱參¬申御前。不」可」有」御延引」之旨 計〔申〕者。晴賢朝臣中云。御出門之後。强不、及、爨、百次。 共放者。 暫有、御。坐于御出門之所,者。可,准二 爲、康俊奉行。御路次開條條事。悉被、召前付奉行人等。諸人不」可、漏:供奉。於、信澤式部大夫入道行然,者。 利藏人大夫入道西阿。玄雀頭基綱。隱岐入道行西。加賀前司康俊等。依上召參進。將軍家御上洛事有「許議。 八龍也。御出門之後者。不」可、憚事戀。但同擇。宜日,可」有「御進邊」之由。有「申行之人」。可」爲「何樣」哉可」 可之候,御留主,云云。亦爲三肺凸率行。召,陰陽師。被之問之之。來廿日御出門。 廿八日可之有:御進發。 而件日

射手

番 小笠原六郎

**灣四郎** 

吾妻鏡 卷三十二 嘉禎四年正月

吾要第 卷三十二 嘉顧四年正月

番 横屬六郎 松罡四郎

**置邊左衛門四郎** 本間次郎左衛門尉

四番 三浦又太郎左衛門尉 秋葉小三郎

下河邊右衛門尉 山田正郎

天鑄。斯軍家部上洛。當點。先晴賢參。勸一御身間。今日八龍日也。聊有三共難一顯之由。雖上有三顏申之誤。 午剋。勝單家依,可、有:御上洛。爲:御出門。入:御于秋田城介戀景甘繝家。被,石:御興。 御立鳥帽子。 須直 噩也。供奉人行粧。同奉」摸:"其醴」云 云。入.夜左京光井鍹家。御.出門于駿河守有時第。○廿八日。 乙亥。

野箭行勝等之後。西尅淮簽給。西尅著,御蔣勾歸。龍特僧井陽陰周道之報。宿被上三御所近邊。同雜事送失 及「衞出門立。劉有「周莽會」。左京光頻後上節「申之」。而經新族人等之。未上後上整一於其一云云。仍京光後上散」 劇臣] 陰陽道。前大廠權大輔泰貞。散位晴賢朝臣。[ 等也] | 跨兵以下。 前後供奉人。 悉進發之處。 匠作示。 **結浜印成瀬。(興興)御殿著。 公慰僧部。隆「辨律師。顧職律師。 腎道。 施鎮院使良碁朝臣。[禮侍醫時長少将 大納言 丹後** 御出門之下者。不」可」及「日次沙汰」之旨被、仰。無一御許容」云云。已刻[御] 進題。被 用 淘 翼。 隨持僧。 岳

等者。爲「刑質前司奉行。沙冰給云」。〇廿九日。〔丙子。天晴〕今夕入。御監澤歸。

之條。有三其恐云云。 脱力)別常。重熊異」他。尤可、候一子御所過一之仁也。而依、無一我所。止。循釋「路」上一者。予睽。庫於里家一 家家,間。陸與太郎寶時主宿,于舞澤松原。及,成尅。京兆令,聞,彼野宿事,給。 被,仰曰。 實時者小侍(○所被家,間。陸與太郎寶時主宿,于舞澤松原。及,成尅。京兆令,聞,彼 汰。大学渡河。水僅及1萬下腹1云 is。酉刻入ā街池田宿。〇七日。癸未。屬。著ā鸻橋本譯。先之人入點。定 令. 影讀· 訖。 將軍家御通之後。 乘上馬供奉云· 云。此河水假落。供奉人所徒等者。不」能· 經三孕橋。 又無:乘船沙 申。仍左京兆雖鳴之程。於1縣河宿。到1子河邊。著1些殷皮。雖1不4~至三言1給。諸人成1種猶豫。 自然(〇田カ) 及「狐侯。欲」競「渡天龍河」之間。浮橋可一破損」歟。雖「加制」。敢不」狗之由。率行人擴地太郎兵衛尉長直等馳 太郎兵衛尉長直爲三奉行一名よ。〇六日。壬午。爨。今曉。諸人乘替以下。御出以前進鍰。靜三王覇之忠。不入 辰。天蠹。島田。〇五日。辛巳。晴。縣河御宿。爲三庁作銜沙汰。仰,遠江國御家人等。義欲, 遣,砌所。 極地 已卯。天爨。手越御宿。爲三左京兆御沙汰。彼」儲「御所」。又左京兆室上浴給。今日彼」立「鎌倉。 〇四日。 庚日 一日。丁丑。天晴。風烈。申一點著『御車』返牧御所。○二日。戊寅。天晴。大風琴』塵。蒲原御宿。○三日。 仍令>到三子陸奧太郎野宿」之間。 官內少輔泰氏。 駿河前司義村以下人人。多以野。申

卷三十二

嘉顧四年正月、二月

**憩。御。出審路宿。先隨兵以下供奉人。自,庭上,至。路次。一一行座列。寄「砌輿」之後騎馬。 隆親廟以下於「闕** 《年八十四》于,時在:(伊勢)園益田庄。 此間向:(彼所:云:云) 今日。 將軍家御:[逗-留歸路歸。 明日御入洛之間。 十五日。辛卯。天晴。溽路。○十六日。壬辰。天鬓。從五位下行隱岐守톯原朝臣行村法師〔法名行酉〕卒。 橋云云○○十二日。戊子。羇。小隈御宿。○十三日。己丑。天晴。垂并。○十四日。庚寅。陰。小脇。○ 引·· 御馬· 給云 云。〇十一日。丁亥。晴。今日御。逗下留于宣津宿。 佐· 夫夜御不例餘氣· 也。 其後修。理兩河浮 **尅。將軍家俄衛不例。御霍亂歟。諸人驚騷。醫 師時長施\_醫術」之間。小選令衛本複。仍賜--卻魏。京光令」禮。將軍家俄衛不例。御霍亂歟。諸人驚騷。醫 師時長施--醫術」之間。小選令第本衛了同** 宿。入了御于足利左馬頭亭。依上去夜風雨。洲侯〔足〕近兩河浮擒流損云云。〇十日。丙戌。晴。萱潭御宿。亥 甲中。寅越以後小雨。日出屬1、晴。未刻又雨降。著"翎豐河宿"。及「深更"。風雨甚。 〇九日。 乙酉。麡。 矢作 近)招請陸與太郎」之間。京兆彈二人人體一令」屬二本宿」給。太郎主施二面目。宿三子和州本所,云云。〇八日。 旅宿。 參, 件松原。 還爲 諸人之煩。 早可 \*令よ入..本所 ; 給; 之由。 各申, 之。又遠山大和守辟, 旅店 。 (御所近 左右;給之後。被¸返¸率行人;云;s。所¸被¸鼓;將軍家御到於件散狀端;也。○十七日。 癸巳。 天顏快鑄。 巳 依被,定,腐兵已下行列,也。小侍所別當陸奧太郎實時。注,供奉人,被,持,參之。 匠作京光於,御前。令,定:

寺邊,見物云云。子刻御入浴。著,于六波羅御所, (州間新浩) 給。此河同

#### 行列

先驗河前司。隨兵(三騎相並。以三家子三十六人。爲三陷兵。)

一番 筑井左衛門太郎 大河戶民部太郎 同次郎 大須賀八郎 佐原太郎兵衛以 皆尾太郎

三浦「叉」太郎左衛門尉 同三郎 山田職人

武(藤田)小次郎 同三郎 同五郎 同义次郎兵衛尉

秋葉小三郎 山田六郎

金塵利太郎 同次郎兵衛島 青木兵衛尉

安西大夫 三浦佐野太郎 丸五郎 石田太郎

丸六郎太郎 石田三郎 三原太郎 市(脇田)兵衛次郎

八器

六晋 五番 四郡 三番

多多良小次郎

吾要鏡 卷三十二 嘉禛四年二月 十一番

壹岐前司

駿河四郎左衛門尉 同三郎兵衛問

遠應兵衛尉 平塚兵衛局

長尾平內左衛門尉

当

吾延鏡 **後三十二** 嘉顧四年二月

駿河近郎左衛門尉 同八郎左衛門尉 三浦次郎

(光陣) 駿河前司。(騎馬郎從二人在」前)

御所隨兵百九十二騎。(三騎相並。各弓袋差一人。步走三人。在」前) 猪俣左衛門尉 小林小次郎 同小三郎 河勾野內 **夏下右衙門三郎** 

一宮左衙門太郎 在原七郎三郎 同三郎兵衛尉 同四郎兵衛尉

小串馬允 品河小三郎 多胡宮內左衛門太郎

四番

池上漂兵衛尉 大井三郎

五番

**江**戶八郎太郎 春日福三郎兵衛島 同高澤髓門郎

同左近將監 伊佐四郎職人 遠藤左衛門尉 大問嗣次郎

大胡左衛門次郎

和筑左衛門尉

高山五郎四郎

紀伊次郎兵衛尉 山內藤內 小野寺小次郎左衛門尉 後蘇州四郎左衛門尉 豐田太郎兵衛尉「相撲」 同四郎左衛門局 佐渡五郎左衛門尉 同左衛門太郎 西條與 同次郎兵衛尉 園田廟次郎左衛門尉

十一番

十番

九添 八器

伊勢廠內左衛門島

|          | 廿六番     | 廿五番     | 十四番      | 小三番      | 世二番      | 廿一番                | 廿番        | 十九番    | 十八番      | 十七番           | 十六番    | 十五番      | 十四番     | 十三番      |
|----------|---------|---------|----------|----------|----------|--------------------|-----------|--------|----------|---------------|--------|----------|---------|----------|
| 吾宴鏡 卷三十二 | 進(上①三郎  | 飯富源內    | 阿保次郎左衛門尉 | 中村五郎左衛門問 | 本庄四郎左衛門尉 | 福間<br>左近<br>將<br>監 | 四方田三郎左衛門尉 | 中野左衛門尉 | 下河邊左衛門尉  | 阿佐美六郎兵衛尉      | 小河左衛門尉 | 中澤小次郎兵衛尉 | 秩父左衛門太郎 | 片穗六郎左衛門尉 |
| 嘉禛四年二月   | 多賀谷左衛門問 | 本庄新左衛門尉 | 加治丹內左衛門尉 | 同三郎兵衛閔   | 西條四郎兵衛尉  | 多質谷太邱兵衛尉           | 恩谷六郎左衛門尉  | 長野彌太郎  | 新開左衛門尉   | 鹽谷民部六郎        | 河口八郎太郎 | 同一郎兵衛問   | 倉賀野兵衛尉  | 和田左衛門尉   |
|          | 江帶刀左衛門尉 | 那須左衛門太郎 | 同次郎兵衛尉   | 加治新左衛門尉  | 泉田兵衛局    | 松里四郎               | 蛭河四郎左衛門尉  | 海老名四郎  | 大河戸太郎兵衛局 | <b>福原五郎太郎</b> | 立河兵衛尉  | 河原右衛門尉   | 那珂左衛門島  | 同四郎左衛門尉  |

| 四十番      | 州九番     | 卅八番     | 卅七沓     | 州六番      | 州江番    | 卅四番     | 卅三番      | 卅二番          | 卅一番    | 三十番     | 廿九畓     | 廿八番     | 十七番      |
|----------|---------|---------|---------|----------|--------|---------|----------|--------------|--------|---------|---------|---------|----------|
| 笠間左衛門尉   | 得汀碳人    | 善右衛門次邱  | 長三郎左衛門尉 | 大質酮太郎兵衛尉 | 佐竹八郎   | 伊莲八郎太郎  | 後藤三郎左衛門尉 | <b>園田又次郎</b> | 高山屬三郎  | 製田獺四郎   | 長福部左衛門尉 | 小河三郎兵衛尉 | 本間次郎左衛門尉 |
| 出初四郎左衛門尉 | 平賀三郎兵衛尉 | 爾語太右衛門尉 | 長太右衛門尉  | 同次郎兵衛尉   | 結城五郎   | 中村経殿助太郎 | 同四郎左衛門尉  | 木村 〔鹽〕 次郎    | 同願四郎   | 秋元左衛門次郎 | 長右衛門尉   | 平左衛門三郎  | 佐野三郎左衛門尉 |
| 狩野五郎左衛門尉 | 得江三郎    | 布施左衛門太郎 | 長內左衛門間  | 武藤左衛門島   | 佐竹六郎次郎 | 伊達判官代   | 同兵衛太郎    | 同小次郎         | 矢口兵衛次郎 | 須賀左衛門太郎 | 長兵衛三郎   | 三村兵衛尚   | 高田武者太郎   |

四十一番信濃民部大夫

同三郎左衛門尉

肥後四郎左衛門尉

×

|        | 五十六番      | 五十五番     | 五十四番     | 五十三番     | 五十二番      | 五十一番 | 五十番     | 四十九番    | 四十八番         | 四十七番    | 四十六番     | 四十五番     | 四十四番     | 四十三番     | 四十二番            |
|--------|-----------|----------|----------|----------|-----------|------|---------|---------|--------------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 吾妻鏡    | 宇都宮四郎左衛門尉 | 佐渡二郎左衛門尉 | 筑後圖書助    | 少輔左近大夫將監 | 字佐美與一左衛門尉 | 大井太郎 | 佐原新左衛門尉 | 和泉新左衛門尉 | 宇都宮新左衛門尉     | 武田五郎次郎  | 近江四郎左衛門尉 | 內藤七郎左衛門尉 | 千葉八郎     | 佐原太郎左衛門尉 | 壹岐小三郎 [左衛門尉]    |
| 嘉禎四年二月 | 同五郎左衛門尉   | 同三郎左衛門尉  | 安積左衛門尉   | 同木工助     | 爾次郎左衛門尉   | 南部次郎 | 同四郎左衛門局 | 同派郭左衛門尉 | <b>氏</b> 宗太郎 | 仁科次郎三郎  | 豐丽大炊助    | 押埀三郎左衛門尉 | 相馬左衛門尉   | 下總十郎     | 〕足立木工助          |
|        | 梶原右衛門尉    | 同帶刀左衛門尉  | 伊藤三郎左衛門周 | 上總介太郎    | 闘左衛門尉     | 同三郎  | 同六郎兵衛尉  | 和泉左衛門次郎 | 筑後左衛門次郎      | 小野澤左近大夫 | 加治八郎左衛門尉 | 泰日部左衛門尉  | 大須賀左衛門次郎 | 伊賀次郎左衛門尉 | <b>壹岐三郎左衛門尉</b> |

五十九番 五十八番 五十七替 伊豆守 小山五郎左衛門尉 加藤左衛門尉 字和宮上條四郎 定田泗鴻 河津八郎左衛門尉 小笠原六郎 宮內左衛門尉 河越掃部助

陸與五郎太郎 藥師寺左衛門尉 毛利敲人 淡路四郎左衛門尉 上野七郎左衛门时 荒波次郎膝人

六十二番 若狭守 六十一晋

十番

六十三番 遠江式部孫

> 越後太郎 宇都宮修理亮

> 遠江三郎 秋田城介

宮內少師

六十四番 相模六郎

次御甲著一人 次御小具足持一人

次步走(被一召人部等三十人) 次御乘着二人。(童野翁。候:御冥右。童征翁。候:御冥左ご

次領引馬一疋 次御胃持一人 北條左近大夫將監

**文彻興。(彼」上三河)原。** 御裝束卻布表。 御力者三手) 次著:水干,人人。(各野節)

長沼淡路前司

田雅

天野和泉前司

玄行頭

駿河守

備前守

大河戸民部大夫

大和守 佐原肥前前司

jiii 沿 开.番 出務判官 肥後前司 江判官 壹酸大夫判官

因幡大夫判官

六番 左京離大夫(隨兵三十人。著三水干。侍十八人。共外打籠勢不」可一勝計し

後陣 修理權大夫(隨兵二十人。着二水干。侍〔二〕十人。其外打籠。濟濟焉)。

殿。今日不」及二前區沙汰。右馬權頭政村被上候「獨車前」云 云。 〇十二日。戊戌。天晴。將軍家始御出。 (御直衣)陰陽頭維範朝臣候「御身固。先太相國御亭。次御」參一條

行列

先右馬耀頭政村

次御車 (八葉)

宇田左衛門尉

平左衛門三郎盛時 富所左衛門尉 四方田五郎左衛門尉資綱

若見玉小次郎 小宮五郎左衛門尉

小河三郎兵衛尉與行 本間次與充衛門局信息

參河三郎左衛門尉 已上十人。著「直埀。帶」劒。列 步衛車左右 飯富源內長能

次衛府八人。(各布衣。帶」劍。騎 [馬] 馬打一歲次第。)

吾妻鏡 卷三十二 嘉順四年二月

內藤七郎左衛門尉盛絅 吾妻館 佐渡帶刀左衛門尉恭政 上野七郎左衛門尉朝廣 河準八郎左衛門目尚景 卷三十二 嘉順四年二月 近江四郎左衛門尉氏信 豐後四郎左衛門尉忠綱 安積六郎左衛門尉祐長 酸河四郎左衛門尉家村

次属從殿上人 左近中將親季朝臣

〇廿三日。己亥。雨降。今日。將軍家御參內。自二一條殿。彼」差』進前區三人。日中以後御出。

行列

先前駈

左馬權頭盛長 右馬權頭政村 治部權大輔策康 皇后宮權大夫茂能 宮內少舗泰氏

備前守朝直

小宮左衛門次郎直家義 四方田五郎左衛門尉資綱

修理進三郎宗長

若兒玉小次郎

本間次郎左衛門尉信忠

以上著一直要一个帮觑。候一面車左右。

次御事 (八葉)

平左衛門三郎 小河三郎兵衛尉

飯富源內

次衛府十人。(各布衣帶」劍。)

源左衛門尉

藥師寺左衛門尉朝村 河津八郎左衛門尉尚景

和泉次郎左衛門尉景氏

三浦叉太郎左衛門尉胤家肥前太郎左衛門尉胤家

宇衛宮四郎左衛門尉賴業

信邊三郎左衛門尉基政

役とし

宇佐美藤內左衛門封站泰

次股上人

左近中將親季朝臣

入、夜。被、行、小除目。將軍家任一種中納言。令、樂子右衛門督一給。〇廿六日。王寅。 將軍家令、何一級非違使

別當一給。〇廿八日。中辰。天曇。將軍家被上卷二個馬於公家。

一御馬 大和前司酤時

二御馬

大和守景朝

河津八郎左衛門尉尚景安積六郎左衛門尉祐長

以上四人引之。(各布衣。帶、劍)

今日。中納言等御拜寶也。爲「御出立御覽」、大殿渡「御六波經殿」。於「門外」。 御下車。是爲一希代事,則被上差す

進前駈五人,云云。

吾要鏡卷三十二

三十二 嘉順四年二月

「御拜賀行列」

先一員

番長安利

次前匝

左馬隴頭盛長

府生爲末

大党

少志家平

刑部少輔家盛

皇后宫權大夫茂能

右馬權頭政村 宮內少輔泰氏

越後守時盛

備前守朝直

险河守有時

次御車

中務權少輔時長 治部權大關策康

立河三郎兵衛母港器 同左衛門次郎

當所左近將監 本間次郎左衛門門

飯富源內

四方田五郎左衛門尉

小河兵衛間

平左衛門三郎 丹治部右衛門尉

池上藤七康親

以上十人。著『直垂』。帶劍。候「御車左右」。

先行

看督長四人

火長四人

群色御後

次衛府二十人。(下臨爲,先)

宗宮內五郎左衛門尉 大見左衛門尉實景 武藤左衛門局景額 字佐美與一左衛門尉祜時村 加藤左衛門尉行景 淡路四郎左衛門尉時宗 ()東カ) 宮内左衛門尉公景宮内左衛門尉公景 上野七郎左衛門朝廣

近江四郎左衛門尉氏信 出初三郎左衛門局光家

肥前四郎左衛門尉光連 壹岐三郎左衛門尉時清 闘左衛門尉政泰 の吉本人名ニ前後有リ)

信漫三郎左衛門尉行綱

佐渡帶刀左衛門尉基政 小山五郎左衛門尉長村 大曾爾兵衛尉長泰

# 次官人 三浦遠江次郎左衛門尉光盛 三浦駿河四郎左衛門尉家村

主馬大夫判官家衛

次隨兵十人。(三騎相並。最末一騎)

北條左近大夫將監經時 三浦岩狹守泰村 宇都宮下野守泰綱 相摸六郎時定 秋田城介養景 足利五郎長氏

最末 三番 武田六郎信長 上野五郎軍光 小笠原六郎時長

千葉八郎胤時

## 次属從公卿二人

吾契鏡 **登三十二** 嘉幀四年二月

吾奨鏡

宰相中將實雄

次殿上人五人

左中將實光

標中將親季

近衛少將實際

左少將爲氏

以上乘車

云云。及」・聴將軍家御參內。〔〈御直衣〕〕供奉人同三去廿二日。至二瞻更。渡,御丁前右府丼准后御亭」云云。○ 〇十九日。乙巳。天爨。大理廳始也。檢非遠便廿六人皆參。其中五位尉八人云云。大理出御。各経二面拜

卅日。丙午。卯一點。将軍家還,御六波羅。

### 閏二月小

其後。權天文博士李尚朝臣以下。兩三人歷,召參上。被、下:維範朝臣所,進圖。可,勘,申所存,之旨。被,仰之間。 十三日。己末。曇。午刻。日有一重聲。陰陽頭維範朝臣帶一層圖。最前馳,參六波羅殿。殊申下可之有一部懷一之則。 愈銀。置:和漢書ご入¸夜還=御六波羅。○七日。癸丑。天晴。戌刻。佐女牛東洞院失火。南北二町餘災。○ 三日。己酉。天譽。依「徵招請,將軍家渡,御大相國禪閤御亭,御儲被」盡、美。御贈物風流楊[二] 與」。(各節]

强非,重變,去建保年中。道昌朝臣申,於水無瀬殿, 白虹貫,日之由。蹇聞之時。孝重朝臣申敗之變者。今暈也 

※三六波羅殿。太白犯:昇星, 歳星犯:坐星,由申」之。仍爲,將軍御祈。被、行,屬星祭。在衙朝臣奉,仕之。戌四,易宜同,災 延曆十五年丙子。藤原伊勢人依三貴布稱明神之告。草創以降。星霜旣三百八十餘年。專爲二帝都擁護特含1云云。 憩。樋口町邊燒亡。○十六日。壬戌。未尅。鞍馬寺燒亡。失火云云。自小小堂,火出來。當寺者。桓武天皇御宇 雕」有「重變」卅日中降雨者。可」消顯之由。察貞朝臣樂申」之云 云。○十五日。辛酉。天晴。戌尅。維範朝臣又三

#### 三月大

亭主丼一條殿前右府以下。自二去夜。於三此所。被上率上待。有二個興遊等。 半更還=御六波羅-云-s。〇廿二日。 萘二 叙留·之間。依有· 建沙汰 · 也。○十九日。甲午。自· 去夜深更。及· 辰尅 · 雨降。将軍家渡,御北山別業。 癸巳。海老名左衛門大夫忠行被,止,位記。宜,爲,末官左衛門尉,之旨。 任一種大納言一給。又去一層別當一給。今日。御不例御滅之後。御沐浴。隱師時長朝臣獲之侯云云。 〇十八日。 [二] 日。丁丑。天霽。丑刻將軍家聊御不例。○六日。辛巳。寅刻雷雨歸篋3]○七日。壬午。天隋。將軍家令上 官下。是不上蒙上闊東御免。今直

丁酉。 ★ no ○廿三日。戊戌。雨降。未三點〔寅方〕大風。人屋皆破損。庭樹悉吹折。申洩屬、晴。西風义烈。 鉤 下野守從五位下廳原朝臣朝政法師(法名生酉)卒。(年八十四)病風不」經。殘日數。去比。含弟上野人道日 四日。己亥。天琦。午刻雨下。雷鳴數餘。〕○廿八日。癸卯。〔天晴〕今日春日行幸也。○卅日。乙巳。小山 入講結題。頗隱障也。今日。相摸國深澤里大佛堂事始也。僧浮光令。勸 進食卑緇素,企。此營作,云云。〇〇十十 何相共。[於] 南都令一卷壇受政一云云。 陰。晚雨降。今日。於二六波羅殿。属-南北二京碩學。被-行-仁王入講。大殿准后爲-阎應開-人御

**仪。周從玄蒯殿上人連上軒。前面以下同三中納言伽拜賀之時,Kinkio 〇九日。甲寅。 天晴。 今日。 天台座主** 11日。丁未。三浦若狭守泰村。二階家田初守行義等。被5石·加許定衆-之由被5仰下。各5中三領狀云云。〇 六日。辛亥。天醫。將軍家。 勃授事。有二 宣下,云云。 〇七日。壬子。晴陰。將軍家有二大約言領拜賀之 仁油等領鎔:治。大嶽御同車。君達右府(良〔閏〕)幕下(閏(○親カ))將軍家。御属從。後車雲答済濟焉。 **| 殿源僧正。將軍御舎弟)御拜堂。 〇十日。乙卯。天羼。 1條殿御具若君。《稿王丕。將軍御舎弟)入"室于。** 

攝政殿以下濟濟群參。將軍家令人參組。 殿。被是為國家懷。御戒師。飯室前大僧正。(良快。九條殿御息) 頭師。 罡騎法印成梁。御劉手。法印印圓。 御師退。被√下」准三后 宣旨。則又令→辭・之給云云。○廿五日。庚午。雨降。今日。一條〔大〕殿於』法性寺 渡,大路。○十八日。癸亥。天霽。將軍家令,除,權大納言,給。○廿四日。己巳。雨降。〔今日〕一條大賢兵仗 **件若君。日來將軍家臺鈿猶子也。忽微」輕「卖儀」訖。臣下卻入室。若代之例也。及」晚還倒〔戌刻。 錦小路白河**(てそ無) 四。天醫。賀茂祭也。將單家御見物之間。每事化美超-例等。則御家人延尉能行。家平。 携政。光重。 頻素等 傷亡。數十字炎。其後小雨降。□○十一日。丙辰。陰。及《漂更》。小雨降。今日將軍家御直衣始。○十六日。辛

#### 五月小

代變異也。見了經濟天曆二代細記」Haraso今日坊門大納言入消殿可之言語申之由。雖是於一言造了左京兆。 四日。戊寅。應陰。及5晚。自己將軍家。彼5調是指三洲御枕(鐵5金銀1) 丼御扇等於公家元至 14。件御枕者。清 稱「風氛」際沿云云。是承久兵亂之時。後禪門罪科事。左京光殊依上被「加」湖色。爲一改二品幷右京光等御計。 爲二六位定役。嗣遊者也。而佐、被」求。御進物之次如」此云云。 ○五日。已卯。戌刻。太白犯三軒轅大星,希

于引目內,也。削者自柱,事。此用意也。[不有少紙]彼,人,籠中,之處動,尾羽。囒鳴。堂上堂下感獎之驚滿 之。數反類:"週樹下。諸人見,其氣色。 敢不」瞬。遂發,箭。 鳥止,於箭落,庭上。朝村即持,卷件箭。 鳥所,込, 見、于萊之館。 枝差遠兮。非.,蹇由.者。輔難.獲,之歟。朝村障,踞庭上。 取.小刀.削,欠引目目柱二。之後挟.抜 可,射取之,由。被,仰含。朝村不,能,辭申。取,,弓與,引自。進,寄于樹下。彼木枝葉尤茂。 小鳥之姿僅雖, 零一御前。申□此由一給。此事將軍家殊有「御思慮。〔應〕撰「小冠。召」上之。上野丁郎朝村。此爲不」死之德。 爲三若人。左京兆頻憐·|熬遺典一給。云云。○十六日。庚寅。今日。將軍家渡-御右府御亭。御興遊最中。若君 國巨智庄地頭艦。河內國藍御作手奉行。近江國天福寺地頭等事云云。去年十月四日。父譲上之死去。明定依上 局坂 上 明定子息左兵衛尉明胤。領『掌亡父遺跡』事。不」可」有「和遠」之由。合「殿旨」。是石見國長田保。 播磨 ザラン・デザ 被 看 之間。爲 報 其事。今及 此儀,云云。京兆飨得,其意。不言合向給,云云。 ○十一日。乙酉。故左衛門令 耳。將軍家令√解-御衣-,給。亭主被√召π出御劍。各傳-,蒯村繼頭,云云。○十八日。壬辰。相摸國深澤里大佛 無」所二子欲」取。或雲客申云。將軍家御共。 大略勇士也。 召三共中弓上手。可弄令」射。取之二給三五五。仍若宮 (福王公) 所, 飼給, 之小鳥。 〔(醫)〕 飛, 去自, 籍內。在, 庭前橘之梢。 若君周章給之間。 諮大夫侍等雖, 馳走。

大臣家(普光園)御簡衆。於「朝村」者。依,感」射藝,給。及「御所望」云,云。 今日。以「將軍〔家〕御家人左衛門少尉藤原時朝。(號、笠間。)藤原朝村。(號三上野十郎。)等。彼」如三前右 獨頭奉↓擧↓之。周八丈也。○〔十九日。癸巳。小雨降。申刻天晴。今日宦滕講始也。〕○廿日。甲午。陰晴。

#### 六月大

五日。戊申。天醫。將軍家御,參春日社。申剋雨降。及、深更。 雷鳴降、雹。 御出行列o

先駿河前司。隨兵六騎。

一番 長尾平內左衛門尉景茂 同三郎兵衛尉光景

一番 駿河四郎左衛門尉家村 三浦次郎有村

三番 酸河五郎左衛門尉資村 同八郎左衛門尉胤村

**先陣** 酸河前司義村

次御所隨兵三十騎

番 河內守光村 千葉八郎胤時

下河邊左衛門尉行光

吾妻鏡

卷三十二

嘉旗四年五月、六月

| 関左衛門|| 財政泰 | 三浦又太郎左衛門|| 員長村

八九

|       | 吾妻銳卷三            | 卷三十二   | 嘉禛四年六月                        |              |                    |
|-------|------------------|--------|-------------------------------|--------------|--------------------|
| 证证    | 佐渡次邱左衛門尉基親       | 問基親    | 佐竹八郎助義                        |              | 相馬次郎左衛門局胤綱         |
| 四番    | 氏家太郎公信           |        | 大句訓兵衛周長泰                      |              | 壹岐三郎左衛門尉時淸         |
| 亚     | 筑後聞旨助時家          | 25     | 伊東三郎左衛門尉祐綱                    |              | 字佐美與一左衛門尉砧時        |
| 六晋    | 遠江次郎左衛門目光盛       | 门員光盛   | 和泉次寫左衛門母景氏                    | ·<br>引<br>景氏 | 加藤左衛門尉行景           |
| 七番    | 武田六郎信長           |        | 大非太郎光長                        |              | 近江四郎左衛門尉氏信         |
| 不     | 若狹守泰村            |        | 秋田城介莞京                        |              | 佐原肥前前司家連           |
| 力     | 相模六郎時定           |        | 足利近郎長氏                        |              | 河越掃部助泰重            |
| 十番    | 北條左近大夫將監經時       | 監察時    | 遠江式部大夫光時                      | 訴            | 陸與掃部助實時            |
| 次御與。( | 被上流原。御           | 弓袋差以   | 次御與。(被,上:)鄉簾。御弓袋差以下。如::御入洛時?) | <b>3</b>     |                    |
| 加戶八回  | 江戶八郎太郎景益         | 山内藤内迎景 |                               | 三郎寶貞         | 品河小三郎實真。(各相替持三御紀)) |
| 池上港   | 着<br>掛<br>康<br>光 | 中澤十四   | 中澤十郎兵衛尉成綱                     | 本間次日         | 本間次邸左衛門信息          |
| 小河三部  | 小河三郎兵衛尉直行        | 阿保次即   | 阿保次郎左衛門尉泰寶                    | 猪俣左衛         | 務保左衛門局節政           |
| 四方田二  | 四方田五郎左衛門尉查綱      |        | 本庄新左衛門尉朝次                     | 修理淮三郎宗長      |                    |
| 平左前   | 平左衛門三郎孫寺         | 立可三年   | 立可三部民類計長家                     | 在京三          | 在京三郎貞改             |

以上十五人。直埀帶劍。列北御與左右。但各五人令二結帶。每經行程二里「相管」左休息「ヌモー

四世紀門三島原庭

立河三角長衛島西蒙

在月二日日五

| <b>炎</b> 車 | 六番       | <b></b> 活 | 四番           | 三番       | 二番    | 一番     |  |
|------------|----------|-----------|--------------|----------|-------|--------|--|
| 京電大夫       | 和泉前司政景   | 大廠少輔景朝    | 肥後前司爲佐       | 玄茶页基网    | 越後守時盛 | 和摸罕重時  |  |
| 多理指大夫      | 大和前司酤時   | 伊賀左衛門大夫光重 | <b>江大夫判官</b> | 壹岐大夫判官泰綱 | 甲斐守泰秀 | 武殿守朝直  |  |
|            | 信濃民部大夫行泰 | 後際佐渡判官基政  | 出羽到官家平       | 豐前大炊助親秀  | 下野守泰綱 | 右馬權頭政村 |  |
|            |          |           |              | 宇都宮判官照業  |       | 宮內少輔泰氏 |  |

已上兩所。後騎數百人。相列如「雲龍」。此外人人從類。或擇「前路」。或追成、群。[云云]

日。壬子。紀伊國日前宮營作事。付二成功·而可一造畢一之旨。依、被二宣下。將軍家所於今·廖申·給之任人等。 補...酸人, 參內之間。布衣侍五人。雜色一人。(如不)童一人相--其之,。今日即任--若衛門-權少尉--云--s。 〇九本宮同 ○六日。己酉。天霽。日中置雨。今日。將軍〔家〕自、春日社」還御。○七日。庚戌。天舜。遠江三郎時長主

門契鏡

卷三十二

嘉順四年六月

訪、之給。〇廿五日。戊辰。雨降。終日不、休。丑尅。大風霹靂洪水人屋多破損。楊尾清耀河邊蛇出云云。 於二 [入御] 仁和寺。 [右府御同車。前甌十人。後車月駒雲客七八許輩。侍十人也。即今日] 有: 御劑裝之議 十四日。丁巳。前加賀守從五位上三善朝臣康俊卒。(年七十二)〇十九日。壬戌。爲洛中學衛。出土辻。 前司康俊依:所勞危急。歸。申問注所執事一之間。以三子息民部大夫康持。可、爲,其養,之旨被,仰下一云云。〇 今日。任大臣召仰延引。來月可」被上行」之云云。 云 w。 成强。北邊燒亡。 〇廿四日。 丁卯。 終夜雨降。今日。土御門大納言通方 〔卿〕 引。(年)左京光令」 可,騷、篝之由被、定。仍被、充。惟役於御家人等,云 云。 〇廿三日。 丙寅。 禪定殿下若君。〔御前〕(醞王公)。 超区 〇廿六日。己巳。天晴。今日攝政殿宇治入延引。依二去夜雨洪水之故一也。〇廿八日。辛未。晴。晚頭雷雨。

#### 七月小

從殿上數十人。公廟一人。(御弟。大納言殿云 k°) ○十日。癸未。天醫。寅苑。熒惑與「鎮星」。同變之曲。 司天之豐譽,勘文。○十一日。甲申。左京兆。密密参:閬城寺」給。是去年當二子禪定二位家一十三年倒忌景。 一日。乙亥。天晴。午剋以後。降雨。今日任大臣召□仰之。 ○九日。壬午。晴。今日攝政殿。字治入也。曷 沙汰。早可公子辨償一之由。今日被一仰下一云云。 坊官四人。緇素後車各一兩 n n ○ 廿七日。 庚子。 六波羅御造營所伐事。 無沙汰之國國相交之間。 有: 其 實)右大臣(實親)內大臣(家副)≒≒。○廿三日。丙申。晴陰。戌剋。 小雨降。 今日卯一尅。將軍家御書 參石清水八幡宮。午尅還頌。○北五日。戊戌。晴 [陰] 法性寺禪定殿下頌出家 [之] 後始御參內。前駈四人。 於--法性寺殿。今--落鶴--給。御戒師飯室僧正良快云--Ko 〇廿日。癸巳。霽。今日。任大臣節宫。左大臣(良 六日。己丑。天晴。將軍家令」蒙本座 場,也。當寺者。聖靈之御歸依。施主御渇仰異,他所,云 云。每;經卷之奧。今→加,左京兆署判,給云 云。 ○十 爲。奉、報、彼恩德。於「鎌倉。所、被、終」書功「之一切經五千餘卷。今日又迎」件倒月忌。依被、奉、納三子唐院靈 官旨,給云云。〇十七日。庚寅。小雨降。准后。〈禪定殿下北政所〉

#### 八月大

麗。山城國惡黨新平太召禁之處逐電話。仍付1.在所,可1.华康1.之由。 後,和4.觸山城國 [大和國] 等住人,又多, 一日。甲辰。將軍家為一个,果一年來御題一給。 □云云。○十八日。庚申。終日雨降。八所御靈祭延引云云。○十九日。辛酉。雨休止。然而時時。又時雨下 於「春日社壇」被、供。養一切經。 導師東北院僧正園玄。題名僧

卷三十二

嘉順四年七月、八月

可」止,變六,之由。 被,仰下,云云。今日御靈祭也。 將軍家於,今出河殿。 御見物間。渡物風流。結搏異,例 云。〇十五日。丁卯。將軍家令之參一賀茂祇蘭北郎吉田等社一給云云。

#### 九月小

之盟。或背,先例。或違,交韻例,之由。訴訟之時。不,從,御下知,著。[先]召,我所。可,充具行官任忠勞之官 混晶側兩樣上之由。下知之處。不上象用,於上塗犯者。改書易其所。可上後,先是行聽功未給之覽。次令上循一地頭 輩。
軒所知著。
次御斯勒仕人人跡事。
有F如子族。之子細。者。〔召〕
其所可」充示給他人,≒ ko ○十一日。 癸 日。爲、獨院兵衛人道淨圓奉行。地頭問事。有"殺」經形法之條條。所謂云三本司跡。云三新補。奉上法不可, 成就。月犯一般是。(相去一尺計)又自一亥朔。迄 玉時,流是或七八尺。或三四尺。不知一共員。色白赤。今 晴茂。圓繼。劉陵聳蘭臣徽」結〓番之」w ≒。○九日。辛巳。寅刻。太白犯□大徼右载泆足。月時熒惑犯□軒藁?(○同カ) 左京光年得程京。[之時] 有关中對而,給之人。御鑿志于上今不,等問。以,月興。爲,媒。被,證,一首御嫰。 Ho 祭酉。南。〔降〕於·左京光御亭。被·始北行七箇夜大土公祭。今夜。 奏貞朝臣奉』仕之。清茲。家氏。

村)爲『黔軍家御使。被↓参『殿下。依ょ今』訪゠申去夜御事」給』也。○廿日。壬辰。賀茂別常社領近江國安曇河(○雷カ) ○十八日。庚寅。晴。子尅。殿下北政所御流産。(姬〔君〕〕七箇月云云。○十九日。辛卯。晴。右馬權頭(政 瞿。可\_令\_减\_納成功\_之由。相議之旨。就\_有\_其聞。今日被\_經\_沙汰,可\_停止,云 云。凡成功之官職之外。 屬。初齋宮令→入、野宮、御玉 云。 ○廿四日。丙申。晴。辨僧正定豪入滅。去年補:東寺長者。不」經 幾旬月, 御園內縢江村事。可上上。使入部1之由。被1仰1字護人近江入道虚假。是依1敬神之異1他也。〇廿二日。甲午。 不」可」有「御擧」之趣。被」定云云。御在洛之次。望。申官位,〔之〕族多」之。又有「御吹擧」。仍爲」問い向後之 · kr。是民部[權]少輔源延俊冉。飨豪法印入室濯頂弟子也。〇廿七日。己亥。霽。御家人任官事。所望之所

#### 十月大

法。及三此評定。 詮句勘者相摸三郎入道眞昭也。

爲 御使 | 云 云。〔仝夜北白河院(禁裏御母)御頓死云 k。 日來脚氣御勞云 k ]。 〇四日。乙巳。 雨下。 松殿禪 三日。甲辰。陰晴。入入夜甚雨。今日鞍馬寺上棟。將軍家有三御零加。馬三疋。御劍。砂金等也。河越掃部助

就,被報中,及正衛計,云,」。○七日。戊申。松殿禁給事。前武州令,訪,中遗跡,給。小野澤左近大夫仲實 蒙者。隱言至久兵亂張本秀康子息。剛掠"領山邊庄"。其過已重疊。可、彼·政易.之由。 彼 觸 " 仰東大寺別常 以一般顯顯英刃傷殺害。爲《紫鹭事。不入嫌。禮計佛寺權門勢家領。不言相觸。召言取其身。且可入注。進在所之之 言(行成駒)鳳筆古今和歌集。 雅忠朝臣相傳醫書等。 在: 其內; 云 云。 今日。 畿內西國中庄園鄉保住人。好 臣也。其後遽。御一條今出河兩御亭。明日可」有,御,下一向關東,之故也。 於二一條殿。 御贈物繁多也。拾遺納 云 云。〇十二日。癸丑。將軍家倒參內。(倒直衣八裝車)右馬權頭盛長。刑部少輔家庭等供添。 後車親季朝 可\_召=渡其身;之由。今日被,施=行前武殿守。故右幕下御遺命。殊被,軍,彼法華堂事,之間。今:申行,給之 爲。後白河院法華堂領。不上被,補上地頭。仍可、停止上守護使入部。夜討以下事出來之時者。庄家糺。明犯否。 爲三御使一云 云。〇二九日。庚戌。晴。玄刻。女院率葬北白河殿云 云〕〇十一日。壬子。丹後國會我部庄者。依上 僧正坊、之處。件寺者。爲三賴贈別相傳。非三本所成敗。依三共身之咎。於三沒收一者。直可之有三御沙汰一之旨。 南京衆徒蜂起靡動時。竭-惠節於關東,之間。可,被,行,勸賞,之旨。 依,有,飨日約語,也。 常寺前別常類聽得 定殿下(師家)於三天王寺,殤云云。今日南都住侶武藏得業隆圓補三東大寺別 [院。件寺別] 當職。是去去年 〇廿四日。乙丑。霧。蒲原。(手越)〇廿五日。丙寅。霽。御書之四霜原宿,聊依。御不例一也。 宿。○廿一日。壬戌。霽。湘田。○廿二日。癸亥。晴。〔未刻〕驟河。○廿三日。甲子。晴。〔申刻〕暢田。手越 御。於三本野原,甚雨暴風。然而御與前後人人者。 不」及」擁b笠。 皆以舐」鼻。 午刻以後屬。睛。 酉尅縉本御 作宿邊左馬頭義氏朝臣亭。〇十九日。庚申。入入夜雨下。戌一尅著。御豐河驛。〇十日。辛酉。風雨。辰尅出 丁巳。申趙小展御宿。〇十七日。戊午。焉。萱津。〇十八日。已未。曇。有·熟田社御奉幣。酉一點入序御矢 虚假献∫御引出物┐云≒。巳尅出御。未以後雨降。酉斜箕浦御宿。○十五日。丙辰。未尅延非御宿。○十六日。 卯。晴。匠作前武州令之参。候御所,給。可立然宿老多以著"座小侍"。及「环蘭數融」。佐野木工助俊藏等候三陪購了, 旅子同 物緇素。以,而爲,墻。酉剋著,御小脇驛,近江入道虚假立。御所,奉,入。御儲結搆無,比類,宋 云。〇十四日。乙 李尙。在直等朝臣。候「御身固」。前後陣供奉人隨兵等。同「御入〔洛〕之時,。但各行粧花美裝了前條,大相國 僧正成源。醫師。良基。時長等朝臣也。陰陽師。泰貞。晴賢等朝臣。又陰陽頭維範朝臣被,召:具之。忠尚。 由。被,仰言守護人等,云云。〇十三日。甲寅。天曇。寅一點。將軍家關東御下向御進變也。謎持僧。盟騎 禪閣於,四宮河原。 御見物。 堀河大納言(其實卿)於三大津浦,被,立,車。 其外卿相雲客車不,可, 勝計。 凡見

吾妻鏡 卷三十二 嘉禎四年十月

勾驛。濱部御所。○廿九日。庚午。寅尅。別而小雨。巳三點屬5睛。酉一刻著5御錄弁御所。□三點屬5時。酉一刻著5御錄弁御所。□三點屬5時。酉一刻著5御錄弁御所。□三點屬5時。酉一刻著5御錄弁御所。□三點屬5時 丁卯。晴。未尅。車 返〔散〕御宿。〔所〕〇十七日。戊辰。霽。鮎澤。竹下御宿。〇十八日。已已。晴。酒

#### 十一月大

即所」被追御質問也。○廿九日。庚子。天無。今曉。太白星祭以下。被、行一翻祈等。〔云云〕今日。將軍 營。有:盃酒體物等:云云。○廿八日。已亥。去十六日除日聞書到來。將軍家有:御覽。右大將(飨平公云云) 子。入、夜雪降。於「御所」有「和歌御會」。前武州被上参。眞昭。 基綱。 基政。 親行等爲「其衆」。 田建守泰秀經 「十四日。乙酉。自去夜雨降。申斜乾方雷鳴南三歸。爲天變御祈。維範朝尼奉仕天地災變祭。」〇十七日。戊 察御『參鸛毘八幡宮』、未刻御出。〈御東帶。御笏〉維範朝臣候『反閇』、周防守光時役:御劔。。今夕地臣。

### 十二月大

门日。癸卯。雪降。○三日。甲辰。夜半以後雪下。及·午刻·天晴。今廳。北條左親衛爲·見·鳥立。被·行·向

郎。小笠原六郎以下射手等。多以彼·相伴」云云。 ○七日。戊申。晴。今日。評議之次。就· 諸堂供僧等事。

对。 方也。可」有、蟬云 k。被、問、陰陽頭維瞳朝臣。公家之外。不」可」有,其憚,之由云 k。仍治,定名越亭, k k。申之 由云云。○九日。庚戌。天爨。 午尅地震。 今日京都使者參蓍。 去月廿三日改元。 改言語讀四年。爲 曆仁元時 庭。有「御拜。(御東帶) 今夜結顯也。御祭物具皆饞上云 k。能登守仲祐奉,行之。〕○廿三日。甲子。孱。戌 〇『廿二日。癸亥。自,去廿日,至,今夜。於「御所」被、行「屬星御祭」。晴賢朝臣奉』仕之。將軍家每夜出。御其 有了其沙汰。可、被、用、遠江守名越宿所、之由。前武州令、申給之處。清右衛門大夫季氏申云。彼所。天一遊行 被一仰下。但河海漁人爲「渡世計」者。非「制止」 [限] 之由云云。 〇十九日。 庚申。 於「御所。 節分御方遠喜。 狹守以下人人。 逍』道山內邊。 維東多種上之。 ○十四日。「乙卯。天變御祈等。就內外與始行云云。 ○十六 年,維證朝臣撰·淮之,依·癸慈變。及·此儀 l 云 k o 〇十二日。癸丑。大雪降。曙之後。北條左親衛相,具石 有二被5定之旨。是隋三病思。附三屬非器弟子。又立、名代,之後。落三壁世間。猶貪,其利潤,事。向後可,停止,之 日。」丁巳。終日雨降。今日評定。御家人等。不」臨「重病危急之期」者。不」可」靈所帶於妻妾」之由。被是定 將軍家爲:倒方遠。入。倒遠江守朝時名越亭。是日來倒本所也。今日。匠作注三家領惣員數。即分給三丁

子基等,至 4。大量內內被,中,合前武州,少少有,用給事,至 4。 〇十四日。乙丑。 時。惟,御,返,留溪州亭。之 今日依,爲,麟己(囝へ亡)日,也。是經,其傳,之由。陰陽道雖,夢,中之。法性寺殿令,忌御〔之〕間。被,追, 於「御前」有「沙汰」入眼。 其後出。御子同東緣。 召「陰陽等」。 明年二所卻奉幣日時以下等。 直有二下間一後,定 幸。同五郎時兼等引之。〇『廿六日。丁卯。將軍家出』倒于淘壽佛堂東僧坊。匠作而武州被後。恩澤事等。 御佳例 [云 wo 〇廿五日。丙寅。自1名越 ]還鉤。溱州被 ,進 ]陶引出物。 御劔式部烝時章。 御馬遠江修理売時 家。前看京兆等法華堂。爲二憲末,之故鲰。駿河前司。毛利藏人大夫入道。甲斐守。秋田城介。參會云云。○ 至 素。。○ ○廿八日。己巳。 尼作。 前武州。 遠江守。 右馬權頭。 駿河守。 宮内少蘭等。 彼 参 治大將家、 二位

吾妻鏡卷第三十二 終 〇吉本卷三十二 十九日。庚午。天歸。戌刻。周防前司親實家燒亡。失火云云。

# 吾妻鏡 卷第三十二 (Ohken)

# 暦仁二年己亥 〇二月十日為…延隠元年こ

#### 正月小

一日。壬阜。天翳。皖飯(匠作御沙汰)如 M。御鱏。 周防右馬助光時。(束帶)御弓矢。 武嶽守翦直。(布(〇吉本以下咏夕)

## 衣) 御行騰沓。肥前守家連。

御馬(置、鞍) 相模式部大夫時直 本間次郎左衛門局信忠

二御馬 相摸右近大夫將監時定 横地太郎兵衛長直

三御馬 佐原太郎左衛門尉家胤 同四郎左衛門局光連

五御馬 四御馬 相摸七郎時弘 佐原七郎左衛門尉政連 橘右馬允公高 同六郎助連

〇二日。癸酉。天霽。垸飯。(前武州御沙汰)御劔。右馬權頭政村。(東帶)御調度。若狹守悉村(布衣)御

行騰。秋田城介義景。(平禮帶」劍)

吾窦鏡 卷三十三 曆仁二年正月

御馬 周防右馬助光時。(布衣帶」劍) 同修理亮時幸

二御馬 北條左近大夫將監經時(布衣帶」劍) 梶原右衛門尉景俊

三御馬 陸奧掃部助實時 原左衛門尉忠康

大會輸太郎兵衛長經 同次郎兵衛尉盛經

五御馬 四御馬 北條近郎兵衛尉時賴 爾次郎左衛門尉親盛

〇三日。甲戌。天霽。垸飯 (遠江守沙汰) 御劍。右馬權頭。(布衣)御調度。周防右馬助光時。 御行膳。 队

際七郎左衛門尉盛經。

御馬 (置、鞍) 遠汇式部大夫時章

小見左衛門尉親家

南條八郎兵衛局忠時

陸奥掃部助質時

三御馬

二御馬

梶原右衛門尉景俊 同平四郎

四御馬 平新左衛門尉盛時

同四郎

院飯以後。將軍家御行始。入□御前武州御亭」云云。 ○五日。丙子。御弓始也。射手。 五御馬 遠江五郎時館 飯田五郎家重

佐貫左衛門次郎

一番

(三浦) 駿河五郎左衛門尉

同 左原四郎左衛門尉 (O佐) 大河戶太郎兵衛尉

四番 薩澤四郎 南條八郎兵衛尉 平左衛門四郎 本間源內左衛門尉

小笠原三郎 神地四郎 原三郎

六 五 番

備。好三錢貨。所濟乃貢。追上年不法之由。依上有二其聞。白河關以東者。於二下向器所持一者。不入及一禁制。又 官基政。上歸判官朝蹟等供奉。今日。陸與國郡鄉所當事有二沙汰。是准布之例。沙汰人百姓等。私忘。本進之 〇十一日。壬午。雨雪降。將軍家御,愛鶴罡八幡宮。午二點御出(御東帮御車)陸奧掃部助役,御劔。佐渡判

軍家二所御精進始。 〇十九日。庚寅。小雨降。及「終夜」。今日京都便者愛。去年十二月廿八日。 冝秋門院尉 絹布麏惡甚無」謂。本樣可」令「辨済」之旨被」定。以「匠作奉書」,被「觸仰」,前武州。○十七日。戊子。 霽。 將

御。(春秋六十七云 kì)○廿七日。戊戌。晴。入、夜雨雪。至三华更,屬、鐛。今日巳尅。 自二一所,御歸滘。

昨日廿五日晚昏。三嶋伊豆雨社御奉幣云云。

### 二月大

吾卖第 卷三十三 曆仁二年正月、二月

降。雷電墩路。○五日。乙巳。晴。酉刻雷雨莲。○十四日。 甲寅。 武藏國小机鄉鳥山等売野可 開 變水田 (○音本以上練) |三日。癸卯。於「御所,彼」始「信證大般若經」。權少僧都澄辨家任玄云。〇四日。甲辰。快霽。及三夜半。 雨雪 内辰。天晴。京鄢使者到著。去七日改元。改二曆仁二年。爲二延總元年。 經節朝臣撰,進之二云云。〔义去月十 之由。彼如中大夫尉泰綱。今日打市止筥根山經會。是則別當與實與「職衆等。依.及「喧嘩」也云云。〇十六日。 午。御家人所帶事。知行歷三年序一之後。猶稱一本領。有三訴申雖一之間。爲三斷一如上此濫訴。 솵造一式條一之上。 九日侍從僧正信黑入議云云。去年九月廿四日辨僧正定雲飯剛寂之後。爲彼替補東寺一長者云云〕〇卅日。庚

## 三月小

今更不及子細之由。有一個沙汰一云云。

腳穩長。濱大外記朝倚等及「勸狀'。其狀等今日到來。於「御前',師員朝臣讀"申之'。天文道忠倚。良元。季尚 五日。乙亥。天鑄。京都。去月十一日已剋。有二日益變一密奏之躍申狀不同之田。 兩度召 · 勘文·之上。 菅大設 等朝臣申三重量之由。家氏申三交量之旨。晴繼申:白虹貴、日之由,云云。大臟卿引、後漢書文。假三郎顗之詞。 量即虹也。大略白虹旨。溪洄勘,之。大外記者。量虹先例本文勘進許也。〇十一日。辛巳。內匠頭經長自,京

旨·之用被·仰出。維節。泰貞。晴賢等。一同申·章

登之由·師員朝臣申云。 晴譽朝臣勘文。 載·吕虹之旨。 尤 當與實與一智藏三郎法橋良實。 送一對決。是當山二月經會之時。 與實備一穩敗於職衆座 〔前, 甘心。本文分明也云云。○十七日。丁亥。晴。六波羅使者參著。去二月廿二日。隱皎法皇於[寇昌] 廚卻。 都」參考云云。○十五日。乙酉。晴。司天體依、召皆參。二月十一日天變事。被、下、京都勘文。各可、申、存知 以良實「爲」張本「打」上後大會」之故也。兩方依、難「追」共過。與實者可「宣」花河戶橋。良實者可「至」廻吃十 (御年六十)同廿六日率上群云 ≒。○廿九日。己亥。匠作。前武州。著「評定所」給。評定紫等參進。 筥根山別春秋 職衆節胸之。

#### 四月大

二箇間檜皮」之由。被三仰付云云。

十三日。王子。今日被、經、許藏。有"被、仰」六波耀、條條。 一僧徒兵仗禁制事

度度徵、下: 綸旨一畢。猶爲一自由濫吹一者。任、法可、行者。

近年四一半徒黨與盛惠

於「京中」者。申」別當「仰」保官人。可」破量却其家。至三邊土」者。申「太所」可」停止。凡隱是沒一名蔡申「給」。其 卷三十三 延飅元年三月、四月 0

吾卖鏡 卷三十三 延順元年四月

身可分了下一進國東一者。

一所。召置:京都犯人事

付一大番衆並下向便宜。可」下:關東一者。

一武士取、犯人住宅一事

觸。中大理。可為保官人沙汰。於丹土者。可為本所計事。

一於一籌屋一打留物具足事

可」被」宛』行共守護人、者。

請社神人等付」在京武士宿所。或振為遊。或致狼藉一事

爲一徵一修輩。可一被一名二下亞太於關東一者。

以上事書如、此。相三加文章一被、戲一個教書一云云。

〇十四日。癸丑。爲。信濃足部大夫入道。大和前司。山城前司。甲斐前司。太田民部大夫。內記太郎等蹇

行。被上下、條條別符。

一関東御家人申三京都。望上補三傍官所領上司一事

物地頭押"妨所領內名主職 事

「官廚所望輩申」請關東御一行」事

一鎌倉中僧徒恣諍。官位,事

以上可停止一者。

一可」令上搦,禁勾引人並賣,買人倫一躍,之事

守三嘉祿元年十月廿九日 官旨。可」有二共沙汰一者。

一奴婢雜人事。付所生男女事

寬喜三年餓死之比。爲一飢人。於「出來之輩」者。就:養育之功勞。可、爲三主人計,之由。被「定置」畢。〔說〕

其時滅直之法。可,被: 乿返;之旨。沙汰出來之條。甚無:其謂。但兩方令:和與。以:當時直法;至; 乿返; 者。

非沙汰之限,者。

戌。天蝎。戌刻。乾方有「妖氣。光芒 [指] 巽。長八尺。廣一尺。色白赤。雖、無、本星。其光映、天如一野火。 由。有一令一申之之人,又全無」虧。他州蝕盡之旨有一支說一云云。〇十六日。乙卯。辰剋小地震。〇十三日。壬 御所中上下見,怪之。經二時,消訖。〇廿四日。癸亥。〔天晴。辰一點召司天之器。去夜奇雲事被韓問。維節 〇十五日。甲寅。天晴。月蝕不三正現。御祈助僧正厳海。宿曜道助法印珍譽也。蝕現否有三相論。一方聊虧之

吾婆鏡

卷二十三

延進元年四月

後。御心神殊運風云云。諸人群參。織部正光重爲將軍御使一鈴入。于上時匠作徇亭「(前武州向顧)」 酒宴亂 沙汰之旨。被」仰:遭了相提守藏後守之許」云云。〇十五日。甲子。天晴。未刻。前武州假御遺例。 召言下其身於關東。凡三ヶ度相觸之後。於、不一叙用一者。可、令一注申。依之他無難訴訟出來。永不」可、有二 評定。諸社神人狼藉事。雖如日過不所。不事行之由。六波凝彼如之之。仍彼是經形法。無如,還者。可如 传:何仁惠:楹可、超,世哉。永合:隧道。 更不,可.好:與家。且依.存.,豈未之僕。 不,鑑:此坐。 諷諫之仁還催; 舞折節也。前武州御病惱之由。雖,有,告申之體。匠作敢不,徵,停,其事。又不,徵,進,使者,之間。 宿老伺候 **晴賢等朝臣不窺見之由申之。承和元曆彗星者。無本星須臾消云 云。今度分明可須旨直簽仰付云 云。今日,有三** 感淚-玄-云。○廿六日。乙丑。晴。寅刻以後雨降。光之妖氣出見。馳星有無。及三〔司〕 天相論-玄-茲。今日。 人等靜。申之。匠作曰。如子之遊戲樹樂,者。武州御在世之程也。彼不例雌,似,古地事。若及三大事,者。

# 五月小五月小五月小五月小五月小五月小五月小五月小五月小

家。爲三波世計。仍以「維氏之儀」無主沙汰」之處。近年中乙人向前訴訟。依、有:御成敗煩」也。〇二日。辛 日。庚午。入倫竇買事。向後被、停罪止之。是飢饉尸。不踏之族或沾事妻子所從。或寄其身於富〔有之〕

第二決。亭主御不例雖未、快。相。扶之、令、聞、其是非。〔云 云 (以綿結御額被縣雞足)〕匠作渡御。主計頭 未。 五十嵐小豐次太郎惟重與,遠江守朝時伺候人小見左衛門局親家。 日來有,和論事。今日於,前武州御亭,

親家押領之由訴之。親家亦惟重知行分者。全不可之一物名。親家知行來之旨陳之。及一各問答。親家依公 師員。駿河前司義村以下評定衆等列念。是越中國今吉名事也。惟重則常所爲:承久勳功之賞。拜書領之一之處。 忆名 縣

難。遁三共過。前武州殊有。御氣色。於「當坐」。召「所司命霆左衛門大夫行親。可」令」預「守護親家」之由被「印

重煩,給之由。陰陽師七人一同占。申之,云 x。○五日。甲戌。依,御不例事。被,行,御所等。 狀」云云。○四日。癸酉。未刻。將軍家聊御不例。爲一師員朝臣奉行。被」行□ 御占。十公奉」成」長。可於今 付。又其子細被,仰雪逍遠州。〔K k ] 遠州館令 惠申·給宋 k。〇三日。 壬申。 國吉名事。 惟重赐·隸許衛下

泰山府君祭 維範朝臣 後藤佐渡前司沙汰。

震氣祭膳相朝臣長庫頭定員沙汰。大土公祭親職朝臣陸瓊掃部助沙汰。

吾荚鏡 卷三十三 延應元年五月

〇九

吾妻鏡 卷三十三 延應元年五月

咒凯祭 泰貞朝臣 信濃民部大夫入道沙汰。

晴賢朝臣

天野和泉前司沙汰。

〇十一日。庚辰。今日將軍家。有「御〔沐」浴之儀。醫師良基朝臣賜」御馬御劔。又御祈。如意輪護廢。安祥(至そ有)

量院、被√令√轉記讀最勝王經→云・○十三日。(壬午囨)法性寺禪閣。御不例。殊御增氣之由申√之。仍將軍(○吉本十三日ヲ缺ク) 寺僧正。(御湯加持)天地災變祭陰陽頭維範朝臣。○十二日。 辛巳。 將軍家仰,大約言僧都薩辨。於:久遠譯

决之由。普以被觸仰≒ ≒〕○十五日。甲申。前武州御病約餘氣猶不よ散問。雖、未、及、沐浴。被、證」,倒判於徴 皆申」之云 ≒。前彈正大弼親實爲:泰行;云 ≒。○二十四日。癸未。常時之訴論人者。勸農以後兩方同時可令營 家倒周章之餘。召爲陽頭維範朝臣以下七人。彼」行「御占,各不」可」有「別御事」之由勘中。維範朝臣。御大事

下知等狀,事。連且更不,被,懈緩,至至。〇廿三日。壬辰。〔小〕雨降。申剋。赤木左衛門尉平忠光爲二六波羅 **↑參考。. 廿日未剋出京。四箇日馳付。殆如□飛鳥。即於□前武州庭上。下馬云 ਖ。〔去十三日法性寺禪閣領** 

申。維範御大事之旨申之云 ホピ 前彈 正大弼親實爲奉行云 ホピ〕○廿四日。癸巳。 晴。 兵庫頭定員爲三俠節; 上

不例。殊御增氣之由申之。仍將軍家御周章餘。召陰陽頭維範朝臣以下七人被行御占。各不可有別御事之由楊

被入積一作善一萬。年年歲歲。未上級。其中。於一後法華堂之傍。被上韓一溫室。令上結門行新等雜掌人。每月六日 洛。依。譚階倒不例事,也。前武州御使平左衛門尉盛時云 k。〇廿六日。乙未。前武州爲]禪定二位家御得脫。 日。可」「令」浴。僧徒」之由。有「沙汰」。仍「爲」鹹「發年退轉」。今日被」定「造文」。(其狀云)

# 南新法華堂六齋日湯薪代錢支配事。

沙汰一天。墨錢ヲ取丟。先寺家ニ全雅納一天後。其懶意〔之〕人人ノ手ョリ。不上論日敦之久近。以三一倍」 納」で、可、令、取。強返抄」也。 若期月ノ十日ヲ過マテ。不、辨進。 「して」及、猩猩」群。 有ン時へ。爲三頭人之 人若難避ノ詞ヲ出サバ。傍藿皆以可」成」習之故也。其初す。聲言ノ人ヲ重ク是ヲ可」彼」誠也。何況即爲三頭 如」此。被「定置」之後。相互ニ分限ノ大小ヲ論ジテ。令」痛〔申〕之輩アラバ。是又可」被」行「共料」者也。一 ※可」合□徴収」也。 共人若不」致二一倍之辨」天。 猶以令□難邀」者。頭人 慥 可」令」中□事由」也。其時所領ヲ召 右期以前。頭人之許二可、今一沙汰進一之由。 面面所、被一仰下,也。 隋一到來一天請」 〔取〕之天。 寺家二。今一進 [申]₹○ 寺家ノ訴訟ニ○令」及者。懈怠ノ人ヲ。閣テ。頭人ノ所領ヲ可」彼」召也。彙又此所課ニ限テへ。 「潛」 

卷三十三

延應元年五月

無所物也。各可一分。在知一之由。具二可一後一相觸一也者。仰旨如一此。誠可一恐惶。所詮此巨細ノ何ヲ召承。 | 支續,者。 | 園嶽ヲ施シテ。ソレ何詮カアラン哉。然則至三子不法,之人人者。所帶ヲ。 アラタメラレン事。 更 [心」有ラン器誰不、知:風之識」哉。而〔今〕此最少ノ所課ニ於テハ。或ハ忘却ノ由ヲ陳ジ。或過分之儀ヲ稱「7モ有 聊モ懈官ニ及者。 定テ後、胎、恨者也。早此頌下知狀ヲ分、書寫、天。各座右ニ分」並ぇ。常可」彼、備、窓芯、嬢。 上下成「宏绪之思」 その 各一郷一村ヲモ。 今」 領知 「事者。 偏是二品禪定〔聖〕 靈之衛恩德之所、 「令」 然也。 「元・有 人之身。 不法ヲ致サン人ニ於テハ。永可、被:棄置;也。 凡謂,事之濫觴。 候:于闕東;之諸人。不、論;貴賤。 若ハ暹邏セシメ。若ハ台、劉捍一、。 聖鐘ノ御爲ニ。 除略ヲ致サン事。是只可し類三子木石」者也。於三木石

延隱元年五月廿六日

這一後勘一給。能能可」有一旦應一事也。不」可」准一普通之儀「候。仍執達如」件。

有. 始無. 終者古人之所. 報也。今日者難. 驚.之。後年者漸漸心ヲユルクセン者與。 必其終ヲ慎テ。 永可を令

在衛門尉隆綱

## 六月小

三日。辛丑。今曉京都飛腳參著。評書完嚴下御不例。於,今者無三殊御事。〇六日。甲辰。武嚴國語所等用途事。

各拜。領一村·云云。〇十九日。丁巳。獨。兵庫頭自·京都·下著。禪定殿下御不例本復。去十二日御沐浴云云。 前武州所勞御平減以後。今日御沐浴。醫道施藥院使良基朝臣父子。些變頭時長朝臣。賜三御衣〕御卿等,之上。 宫」地頭沙汰。每年可了有一京進一之所所。今日被了是下之。當時匠作所了今·國務給一也。〇八十二日。庚戌。天晴。

#### 七月大

今度卻不例之時。殊依.後,恃.翳陀引攝。及.此義。圓允法痞草,寄進狀云云。(〇至五) 今日前武州以三田地。爲三不斷念佛料所。限三未來際一令之智,附于信邊國善光寺一給。當寺事。年來御歸依之上。 之時。不」可」有三殊御事」之由。占申之故也。凡陰陽道事內內[依]有□御沙汰。被」賞□衞司天之辈 [宋] ※○○ 二日。己巳。彼、2月,陰陽道七人於御所。賜,御麴一腰。是禪定殿下御不例致、御祈禱,之上。去五月飛陶戔耆 十五日。壬午。於,御所御持佛堂。被」鬻,鄭盂蘭孟。 〔經〕 信濃法印道禪爲,違師。 佐房廣時等取,布施,云 ㎡。

信湿因善光寺不斷念佛用途事

水田陸町陸段。在「常國小泉庄室賀鄉内」。念佛衆拾二人(在上定」器量人。

田噶部分事

音要鏡 卷三十三 延應元年六月、七月

**右六町天瓊內六町著。念佛禪侶之免給也。大段著。佛僧幻洒之料田也。然期校-量范田六町於拾三分。可之** 之上田。有一薄地下流之下田。悉計「會優劣。可」配分多少」也。 之營,可,致,月別之勤。夫灯油緣斗階升。 佛爾緣斗陸升也。則分,十二人。可,宛,十二月。但有三次漫上股性 宛 入別班段於十二人。其外相"導六段於料田。彼上別三年田於入別。長以「此地利」郭可上備「供具。各爲「入別

## 免除不退事

孫孫之中。背三此契約。若今三顛倒。上則長屬三西方世尊之憐。下亦可、結三本原施主之引者也。 右於·壽庄知行之職者。 一門五雕 交替。至 科田密附之係 者。萬世不,可,違他。而後後代代之際。子子

# 一結緣補任事

前。然則統誓一心操於桑門。可」結正良緣於美男」矣。 右先可論。聚樣之信不信。强勿之緣。材智之堪不堪。〔夫〕 談 入過,則思言來。身上。 企三歐論,且溫吹遊。與

# 一交缘座列事

右繼,莫薦高年之禪鎗。 莫、成,上首之思。 採,立方碩學之智峰。可,存,下身醴。然則諠謁之很元無、期。覺離楚才 倒之花報有」開矣。

## 一禪侶一味事

則凝雖一材智之人。可」隨二衆議。仍何況柴愚之人。勿」就「異議」矣。 右常結衆之會者。十二人之人數也。仍以三七人以上之僕。可」爲三衆臟。以三五人以下之臟。可」爲、鬼臟。然

連日不參事

右雖一他所。 '雖.竊居',不營可」過.兩用'者。置,代官.可」致.其勤。雖.重病。雖.服暇,不參可.及.百日,月

相讓所職事

者。觸二結衆一可」隨三其巖。

四祖二親。欲,助,己息天族。乃至自他法界。平等利益。抑此勤者。起,自,如莲藤氏之中情。雖,始,聊續。以前各守,七箇條之式日。 可,調二 結緣之誠。〔心〕殊則率,始三,品禪尼。可,尊,數熙光君。衆以給,自, 右雖上有二一師之讚。可以依一豁人之讚。是故吹噓之初。涓」其仁二而可之補。和傳之後。醫一後短二而勿」改。 至三于龍華樹佛之下生。不一可一退轉。同存一此趣。可一「令」動行一之狀如一件。

延應元年七月十五日

正四位上行前武殿守。平朝臣

也。所謂周防右馬助。陸奧攝部助。三浦河內守。毛和職人。兵庫頭。織部頭。同陵河四郎左衛門尉。允 〇廿日。丁亥。及「潔更」。風龗月朗。將軍家俄渡上御子佐渡前司左總宅,被太用「御車」。御共人人折節此等二人二計一夜 同五郎

左衛門尉。結城上野判官等也。於「彼所。召」滕長壽院兒童等。有」管絃舞曲等與遊·云·K。○廿五日。壬辰。 吾契鏡 卷三十三 延應元年七月 五

於一輕罪之罪者。被行力激之時雖上被免免。至:質科之族一者。不上可然之由被定。次强於并質科之罪。雖一被二 **島保難『當家領』。彼』紀』返廖領」之由。彼、道『禪定殿下政所御下文』、是爲』寄『附彼寺』,所』彼「相傳」也。仍彼」成心下**。 等事。自今以後不」可」說。中可」追□出居住所「云 ko ○廿八日。 乙未。去十一日以後。 蓮夜天變出現云 ko 中, 共趣於將軍家, 之間。可, 存, 共旨, 之由。今日被, 奉, 御返事。〇廿六日。癸巳。今日評定。 犯科人事。 越中國東條。河口。曾觸。八代等保事。爲 請所,以三京定米百斛,可「備進」之旨。地頭等法年十一月融 連 官。地頭等寄進狀。爲「東福寺領」。停止止,勒院事國役等。爲二地頭請所。可、令、備是進年页百石。錄义當國官 署狀於禪定殿下。仍可,停止止國使入部幷勅院以下國役。之由。同十二月國司加二廳官。就,之去正月任三國司廳 申。出其分。可、進二關東、之由。可、彼、仰、六波羅、者。次佐、違三〔背〕地頭、之咎。所、召燈、之庄官百姓

#### 八月小

御著帶也。御加持罡崎僧正(源成)御祓大膳權大夫維範朝臣。依、爲・密儀。於 御所。不、被、行云云。自三去破滯囚同 八日。 四月。後、行、御祈等、云、〇一十一日。丁未。被、行、天變御祈等。北斗護摩大藏卿法印良信。鎭是供助法即 乙巳。天霽風靜。午苑。二棟御方(將軍家御館。號三大宮殿。大納言定能腳孫。中納言劉能煦女)

**築。題名僧十口。(僧綱凡僧相交)布施取皆彼、用・諸大夫。所謂仲能。親實。 佐房。親光。 廣時等也。** 珍唇。御祭維範朝臣云云。又佐山將軍家年來御素願。於「御持佛堂」。被「供」卷百部金光明經」。導師三位法印賴

力之缘.[隨].掌。花舊.增益之道。膽部州流布之發也。機緣逼.于我土。最勝園森羅之文也。其感被.于群生。簡樂团同 蕭 瞻的贍 教 是以隱。實悟於月氏。則金龍愈王傳三三世讚歎之詞。溫三芳續於日域。亦朱鳥明主施三百部轉讀之詔。額降。君 **藍闢。金光明經者。一萬歲治國之正論。億千劫希世之眞理也。 法應化之聲三三德。 月明照 開始之門。命 名** 

要。職ึ是金吾。傳言隆名於漢目之鳥。位亞二剔相。顯言敵納於處年之龍。九〔禁〕通三之左養也。於言朝端。 後。忽赴「九陌之名區」。 弱冠三七歳之時。始拜「雙親之慈顏」。 因」茲。 幸過「少吳氏之仁慧」。 早備「大理駒之精 廟勝之策也。 道德爲之胄。 仁義爲之劒。 所之列者含生之群也。 虎夫在之左。 雄卒在之右。 然問鎭幕 共 迥之 不.圖,入..参白兵權之府。圮上三略〔之〕法。難,聽,庸材之性。巧陽八陣之岡。猶憶,諸葛之塵。所,畜者。秦 韪 雖 耻 臣憑、衛護之誓。州國致三濟持之功。寔是諸經之王也。豈非三衆寶之寔」哉。伏惟。弟子未」識「周南家宰之家。

不」卑。六軍物一之上將也。取二民間,可」足。矧亦。子道云彰。面觀。太閤准后之途。素意。一皇澤是重。頌

第:在國之守,應約之頭。錄,對於土率,之賜而已哉。緣乃。去多更雖,虧,檢柳之境。向後猶期,臨三與則之宮。廣,也預召頭 傳入發展的王之風微,〔忠〕仍惜:廣瀚之訓,强道,於進之任。何唯孝次元之誇;功勳;也。解:印綬於文武之班;億

凡是喜《洪化之及《巡方》。于4時(雅)巻三夏苅安之〔明〕時。金尚謝條之仲月。酌 東漸之法水。鄭 南意之郎 然間灌腸萬里之路。桿體另而春苦空氣。腐雲孤戎〔之〕楗。 風塵收而秋月曛澄。 誠雖,知『銳氣之陽』雜學。。

·蒙槃。 甘露城之梵霾如、譬。醴·月翰。而致·白言。偃·月赞之道儀。况·新今之惠業。 何不·昭旭。 然用以·此笔記 石。秦、葦、寫金光明經百部四百卷。便屈「紫衣綱維之禪徒。令、叢…鬱念色光明之妙典。於藍終「露點。而整三願

景鑑。孝 祝… 莉庭吹萬之化。同『乾坤。而無口。明一之經。共:日月,而蓋照。子有:一善。必敝三一觀。皇

上之外祖。外祖母也。久伴,彭祖之方。人間之沙鷚。沙骊尼也。共約, 何沙之等。弟子將軍樹之在常鲜。於嫔

**警根之方。速逝、等妙之果位。 洵之。 含餘遺無難。釈之故。 資、三所陶糧之正覧,今。 合薬芳契難。忘之故。 濟。** 依·顧念之甚深;「逼」有·顾向之〔匿〕分。三大真寤。得·大法軍之名。定奪·如來之簽勅。二所禪儀。答·小 **契上審。神仙山之月高場。松〔喬〕金‧籌繼嗣门弘。成‧章稱角存之娛。民庶饶強。納□杭臺麓[貴]之貢。夏** 

1.编好仇之後途。又令:故員外右京兆。宜:列:彼界西左草區。 背楚國公者。 周策之大將軍也。 寫:佛書,以

施二一切之含識。今**魯**愚〔士〕者。 皇朝之大將軍也。展三法筵。以前三一世之所求。恭敬之趣。精誠相同者

與。凡脈有緣無緣之庶類。併證三三藐三菩提勝因。敬白。

延隨元年八月日

弟子征夷大將軍。正三位藤原朝臣敬白。

綱 場倒棧敷,左近大夫將監經時。左馬助光時候「御輿寄」。戀部正光重役「御劍」。前武州追令、參齡。大夫判官恭 定。田羽前司行義等。缥樂之間。侯..下宮廻廓 云 云。〇十六日。 癸丑。 晤。將軍家爲 5億. 流鏑兵,田 如馬 豎基武藏守期直。式部大夫時直。右近大夫將監時定被「扈從」。又佐渡前司基綱。前天廠少輔景朝。伊豆守頓 前。(座□床子。)○廿二日。己未。霽。二棟御方始凌□御大倉御莲所。 〇十五日。壬子。天晴。鶴罡放生會。將軍家依「御憚,無「御田」。匠作(白襖狩衣)爲「御使」。令「奉幣」給。 (具-家子二人。) 出羽判官家平(能茂)不,供:泰御出,依:別仰,營:周馬場。陸與掃部助實時候:御楼敷

#### 九月大

頤,後日之煩。以,如,此辈。補三置]代官,之間。偏忘,玄物備。只廻,私用計,之由。依,有, 莊開,也。〇十六 十一日。丁丑。諮園地頭等。以「山僧井商人借上壁」。補「代官」事。一切被「停止」。是爲「倉」帝時之利潤。不

经三十三

延隠元年八月、九月

所領。 左親衛。相摸三郎入道**。**伊賀式部大夫入道。兵庫頭。佐渡判官等〔各〕献「懷紙。 可」有一共誠一之由被、定。入」夜。於一御所。有二和歌御會。題。行路紅葉。聽鑄表。九月盡。右馬權頭。北條 云云。〇卅日。丙申。霽。今日評議。御家人妻改嫁事。致三所領之成敗。行三家中之雜事。於、今,現形一者。 云云。〇廿一日。丁亥。尾張國住人中嶋左衛門尉宣長者。承久遊亂之時。爲言官軍上之由有一沙汰。被上收,公 日。壬午。京都道道之輩。號-武士-作-平好。付-沙汰-之由。破-開食及-間。可-停止-之旨。後-仰-六波羅-手 然而當時候,御所中。頻依、愁ホ申之。於、尾藤田畠・者。 可、付渡、シ旨。 今日。被、仰ホー付西郡中務系、屋敷

## 十月小

自二一品《三二下】著「給。〇十三日。已酉。兵庫頭家食堂供籌。導師罡崎僧正(成漁)。〇十七日。癸丑。爲三听'①同、皈征 [獨應] 左兵衛尉薦原長定 [法師] (法名淨聞)歸 黃泉。(年四十三) O十二日。戌申。天晴。亥剋。前武州。 巳。風雨甚。及、晚雷雷。○十日。丙午。天變御祈。內外典數座被、行、之云云。○十一日。丁未。〔天〕晴。 八日。甲辰。天晴。卯刻。前武州二所御進發。去四日御精進始也。 左親衛同以後 參語 云云。〇九日。乙

二棟御方御蓬平安御祈。被,行,七座咒咀祭。維範。親職。登官。晴貞。晴平。廣査。範定等奉"仕之。〇廿

若,自月蝕,之時。於,令,出現,者。以,美次。可,動申,也。以,,毋斗。及,變問,事。於,宗都。未,覺,悟之, 次。持二參御前一五五。〇廿一日。丁巳。霶。昨日匱經洋進變異事。被5問二司天號。維節朝臣申云。量虹。 日。丙辰、晴。午刻。陰陽師廣經參「御所」。今日巳刻。日〔有〕雨玵之由申」之。作「進繪圖。兵庫頭爲」申

云云。〇廿八日。甲子。二棟御方。御蓬御祈。歸星祭。維範朝臣率『仕之。

# 十一月大

前一溪二一決一散位康連率,行之。被人付一公員一云一站。賴定爲一妻女人父遺領一之由申」之云云。〇六日。辛巳。二 濃鑵守信重; 云 云。○二日。丁卯。北條五郎兵衛尉有: 嫁娶之儀。毛利殿人大夫入道西阿息女也。今夜被,渡; 棟御産平安御前。被1修1靈所祭,維節朝臣爲1管領。○九日。甲戌。信潑國司初任撿註事。諏方大説信五捧1 年,以,後年,於上被上途,行其節」者。不上可」有「免除」之由云」4。仍今日有「評定」。被上尋,問先例於常社大說信 助五月會並御射山頭人等企「訴訟。相」當神事頭番:之體。有"預」免許」之先例。但被「優」神事。雖「彼、免」其 [西阿] 宿所, \ \ \ \ \ \ O 五日。 庚午。 薩靡與一公員與. 伊豆前司賴定。 相論出羽國秋田郡湯河湊事。 今日於. 御 一日。丙寅。寅尅。西方雷電數度。午尅以後寢動。大風甚雨。近日。信灋國司初任撿註事有一共沙汰。

卷三十三

**請文。常社五月會倒[射]山以下頭役人等申國撿事。 依.和-|當頭番。 不,限-|共(人团)被,免--一任問 | 事。** 縣 〔《五衣在單》〕 被引。御馬。(置。鞍)次陰道女醫傳士朝行 〔(水干袴)〕 給。祿。(三重表)於。廢給。之。 被 刻。二棟御方(鷃-大宮殿。)有「御遊氣。自二大倉」移上子施雞院使良基前臣難師堂之宅」給。可よ爲-御産所「 營主先例,之由載之。仍重淘沙汰之趣。不、及、臭儀。○十二日。丁丑。午尅大典震。○廿日。乙酉。〔繧〕巳 寧行。雜惠勘文。雜範朝臣一人献之。載·已刻誕华之由。助法印珍譽申云。辰終題也。有·時剋相違:者。符 (置、鞍) 腸,之。作法如,前。次賽官。廣賽。(倒藏衆) 各二衣一質。 御馬(裸)拜,領之。佐渡前司蔣綱信, ₹ us。○廿一日。丙戌。天鑄。辰刻御平蓬也。(若君)先御驗者三人。民部胸僧都。宰相僧都。大夫僧部賜b \$。劉驗者助僧正嚴海以下。皆以營事集彼所。鳴絃役人參進。 爲,兵庫頭定員奉行。御祈等專有:並沙汰,

## 十二月大

歷方勘文可,相遠,云云。仍書,改之,載,辰字,云云。

五日。庚子。未尅。前陵河守正五位下平朝臣藏村卒。順死。大中風云云。入1夜。前武州向] 故駿河前司第5 舊跡

令-- 訪·後賢息等- 給。人人群第。左馬助光時為-- 將軍家御使-云云。〇十三日。戊申。若君御前御行始之間事。 方也。却方依,爲,吾,吾方。自,產所施墾院使良基朝臣大倉家。當,件方。可,然之人家可,見完,之由。彼,仰下。 被上經一個沙汰。被上间一吉方。取〔方〕 若印方吉之由。維範朝臣申之。東方雖上爲一吉方。來廿一日者。太白 仍為。平左衛門尉盛綱奉行。令王維節劇臣。和書計之。加賀民部大夫康持。井武田入道等名越家。叶・方角・之 由中上之。盛綱令上披『露此旨。康持〔家〕頗蕁當也。早可」被上用。武田者〔爲〕遁世者。不」可,然之由被一仰 丙寅(爲)吉闍之日。先年國道制臣經事中此日;之時。師貞測臣。丙寅日不」可」成:吉書;之由。就,難事之。周 田」云云。○『十五日。庚戌。於「御所」年始雜事日次等事有「沙汰」。維範。時賢等潮臣献「連累勘文」,其中以三 道圖。例說。今又此事出來。早可上謝。進其例:之旨。被而出,之間。各內實際。吉喜,之例勘事之。 仍不是

左右。以後日可成吉曹云云。

直觀十二年正月十三日內寅。藤原朝臣氏宗。(御年六十四)源朝臣融(七十四)源朝臣多(五十七) **承平五年六月三日內寅。藤原朝臣寶賴。(小野宮殿七十一)** 

同日歷原朝臣師輔。(九條殿)

吾契鏡 公三十三 延應元年十一

吾妻鏡

天祿三年二月丙寅。藤原朝臣兼家。(法與院殿六十二)

治安元年八月廿三日丙寅。藤原朝臣實資。(九十)

所?(吉方)供奉人立島帽子直衣也。御引出物有.頁まま。中剋渡『御御所』まま。』 卅七日。 壬戌。 天晴。未 ○廿一日。丙辰。天晴。將軍家若君御行始。(被,用:御興。)午尅自:御產所。入。御町野加賀民部大夫康持宿

十字燒失。失火云云。 煎。前武州南御近隣有1天火。人屋五六字災。○廿九日。甲子。 丑刻。 武陵大路下佐佐木隱皎入道家以下敷

延應二年庚子(七月十六日爲石治元年)

正月大

一日。丙寅。天晴。垸飯。(匠作御沙汰。)御劒。右馬權頭。〔〔改村布表〕〕御弓矢。武殿守朝直。御行騰沓。蜀

佐渡前司基綱。

机模七岛時弘

。海。馬

佐原太寫左衛門尉胤家

不旧瀬内左衛門別忠直の吉本以下触り)

同四郎左衛門尉光連

五御馬 四御馬 相摸右近大夫將監時定 吉良大舍人助政衡 原四郎左衛門局泰綱

奉。〇二日。丁卯。天晴。蛲飯。(前武州绚沙汰)御燭。駿河守有村。御弓矢。甲斐守泰秀。 御行騰。 秋田 今日覽二吉書。 华飯以後。將軍家頜行始。入"御前武州御亭。 修理亮時幸持,御劔。 右馬權頭政村以下數號供

城介喪景。

一御馬 (置、鞍) 北條左近大夫將監經時 信邊三郎左衛門尉行綱

一御馬 北條五郎兵衛尉時賴 近江四郎左衛門尉氏信

三御馬 陸奥掃部助實時 伊東六郎左衛門局陆盛

四御馬
平新左衛門、尉盛時

同四郎

五御馬 陸與七郎時尚 南條八郎兵衛尉忠時

陰陽權助經驗朝臣最前參。中御所,定員申次云 x。但此去年十二月晦夜田現。人人見」之云 x。〇三日。戊辰。 及\_曉。若君御前御行始。(御興)前武州御亭云云。戌尅。彗是出"現申方。 芒氢三尺。指示辰巳方。色白赤。前巽

天晴。入了夜陰。今日境愈。(越州御沙汰)御劔。備前守時長。御調度。伊豆守賴定。街行騰。田羽前司行義。

吾要鏡 卷三十三 延過三年正月

一御馬 (置、鞍) 遠江五郎時氣 小非豆左衙門尉

笠間左循門周時期 字都官五郎左衛門樹宗朝

二角馬

四御馬 三御馬 陸與七郎時尚 信漫三郎左衙門尉行綱 大和判官代次以宗綱

五領馬 相摸左近將監 同七郎

同四郎左衙門尉行忠

庚午。入」沒前降。前武州御亭。 匠作。 遠州。 甲斐守以下客人被, 参。 作 天變事。 御河宴不, 及 敷散。 故有, 四月。己巳。晴。成岚。由方漾是出現。芒氣四尺。指, 襲方。色白赤。赤色少。本大如, 嶺是一至云。〇五日。

御引出物等一云云。〇六日。辛未。天晴。入之夜陰。對是不是。今日往弓始也。

引手

神地四郎 佐佐木八郎左衛門尉 小諸左衛門尉 橋次右衙門局

本間源內左衛門間 廣河近路

蔣澤四郎 秋庭小次郎

无背

讀辭六郎

下河邊左衙門次郎

〇七日。壬申。天晴。戌刻。彗星現上霞星傍。(相去。三尺餘計)芒氣指:良方。光芒五尺。 動星大如三大白。所区

〇八日。癸酉。戌尅。彗星迎[策星]。(相去二尺 計 ) 今日。彼 始 元 行天變御祈禮廳 [近 ]

承快法印 熾盛光 宰相僧正

命星王 道輝法印 八字文殊 良信法印

子。戌尅。彗星犯,辟一星。(相去二尺計)同時。月入,東井星。〇十三日。戊寅。 辰刻地震。 〇十四日。己 所征 〇九日。甲戌。彗星菱。雲間。芒氣不,明。〇十日。乙亥。雨降。辰剋雷鳴。今夜彗星不,現。〇十一日。丙

卯。於「御所。被」行三、地災變祭。維範朝臣率。仕之。將軍家出。御祭庭,周防前司題寶爲、御使。○十五日。

庚辰。評定始也。先先正月以後雖1行之。依1彗星事。及1此義1云云。

前武州被公營。 評定錄

佐渡前司

出羽前司 右馬橢頭 加賀民部大夫 武藏守 太田民部大夫 秋田城介 清右衛門大夫 大率少质 攝津前司 踏馬前司

〇十七日。壬午。於「鶴罡宮寺」。今三百口僧」被「行一七王百篩」將軍家有三御參」。 是依。彗星出現事一也。 此外御

吾要鏡 卷三十三 延進二年正月

當根本地談區o (圓親法印) 伊豆山本地灣驛

七塘北斗供。

安祥寺僧正

中壇

 胞垣、 定聽信都 成惡信都

定清信都

守海僧郡

征等信都

變染王法 內大臣法印

天胃地府祭 經曆博士定昌朝臣 兵術嚴人觀季爲一御使。

行子里亭。安鹽亭製光寫。御便一也。賜。祭料,之上。被上遣。御馬(置,鞍)御總(九柄)御雙子筥。(一合) 親。將軍家出司但祭庭」至去。又有一七座泰山府君祭。廣經。查俊。晴茂。國經。晴秀。 資宜。 暗尚等奉仕。 刺。於「御所。被」行三萬六千神祭。前大黻大夫泰貞朝臣奉『仕之。左馬頭叢氏朝臣沙汰也。御倭内臌楚頭資 庭,有馬權頭政村爲。御使。○十九日。甲申。彗星入一銮中,今夕賈被」行「變異御祈。七曜供珍譽法讳。子 〇十八日。癸未。彗星近上室。自二去夜。於「衛所」被、行「屬足祭」。晴賢朝臣悉。仕之。今夜。 內職標頭資親。 安藤守親光。 兵衛滅人親家。 以上三人勤一御使, 將軍家出御。 如法泰山府君祭。 鶏鴨朝臣 將軍家出海祭

等一云 云。〇廿日。乙酉。爲一御祈等、重被」修一聽摩。

是否,大中風,樂云云。今日午剋卒去之由。雖.及,披露。質實閉眼者今曉莊時云云。○廿六日。辛卯。戌剋誓者 ○廿三日。戊子。爨。匠作俄御遠例。辰刻以後殊辛苦。及,日中,前武州足利左典廐等令,至訪,給云云。○廿 夜出現之間。被,慰,窮民,之條。可,爲,撥,災上計,之由。有.'御沙汰,延引。其子細可,被,仰,六波耀,之虚。前 星信現。犯「主與第五星。光芒微薄。○廿七日。壬辰。今年將軍家可」有「御上洛」之由。雖「思召立」。 戌憩。彗星田現。自己去十七日一至二今夜。光芒次第盛也。○廿二日。丁亥。清左衛門尉滿定加二評定衆一云 『金輪(左大臣法印)不動(質忠法印)佛眼(宰相僧正)五大虚字殿(殿瑜僧都)金輪供(道禪法印) 四日。己丑。天晴。今曉正四位下行修理檐太夫平朝臣時房卒。(六十六)自,昨日辰刻,被,召允。去夜滔人。

今年御京上御延引已畢。偏是爲」慰二王民之煩。且又爲 天變御耐」也。存二此旨。始二自畿內。 可一被上觸一仰御家人等一之狀。佐一仰執達如一件。 至于鎭四。

武州依·匠作輕服。不、被、皮·強敎書。先基綱行然等承、仰献·奉書。其狀書樣。

延應一年正月廿七日

沙廟前佐渡守

吾要鏡 卷三十三 延應二年正月

吾要鏡

進上 相篡守殿

二月小

一日。丁酉。鎌倉中可,被「停止」條條事。今日有「沙汰」治定。相,分保保「彼」付「塞行人」。 固可」令「禁遏」之出 · Ho 其狀日。

一盗人事

鎌倉中保保率行可三存知 條條

一旅人事

一辻捕事

一惡黨事

一丁丁辻辻賣買事

一成:小路狭,事

一担資事

右條條存,知此旨。可、令、聲情因率,行保保,也。更不、可、有、緩怠、之狀。依、仰下知如、件。 延興一年二月二日

前冠瓊守

殊喜悦云 H。太田民部大輔康連率--行之-共狀云。 異等事。可了有一敬神御信心一之由。前武州令一申行一給。先衛岳宮寺領錄倉中地事三ヶ條有三被三定下一事。神宮 等別當坊」云 K。○廿三日。戊午。以「去二日捌符。彼」付「保保率行人等」云 K。○廿五日。庚申。依 連連變 午剋。政所御倉等上棟。○廿二日。丁巳。卯剋地霞。鷄岡神宮寺無、風顔倒。 北山崩云云。 本佛容、渡、宁宮 天文道等終夜壁-窺見。 些變旣入,內天,云云。〇十六日。辛亥。午剋雨霭降。雷鳴嶽陰。 〇十九日。甲寅。 拿以下事始也。入,夜六波羅越後守下著。依·匠作逝至·也。○十二日。丁未。 未剋雷鳴。○十四日。己酉。 現。自正月四日,至三今日,不一消沒。○七日。壬寅。政所造營事。 可\_致,急速沙汰,之旨被:仰下。 仍今日御 〇六日。辛丑。政所并徇倉以下燒亡。餘焔不」及「他所。失火之由雖」申」之。有「放火之疑」云云。入」夜輕恳出

衛岳八幅宮寺領鎌倉中地事可」有「禁制」三ヶ條

- 一同社司給地。無三上仰三之外。別當以「私芳心。不」可」立「替遠所族少地」事。 一神宮御子殿掌等。依如爲「祠宮」,所「光給」之地。無「指罪科」,作「帶」其職「不」可「默定」事。
- 一依、爲。社司。令、拜。領地」聲之中。無子息之族。或靈、發家女子。或付,發君權門,致汤汰,之間。新補宮 人無一論地一之條。不便事也。自今以後。子息不工相一傳之一者。付工職可」充一行其地一事。

以前條條。此家存一此旨。不」可一違失一之狀。依」仰下知如」件。

延恒二年二月廿五日

前武藏守

参·太融宫·之故也。 〇廿九日。甲子。將軍家被上灣"御馬二疋(臨毛碧毛)於三大宮大納言。(公相贈)是來月爲,丞贈勃使。可」被」

## 三月大

(布衣) 爲奉行。 者。西传北座1給。 御宗人數號參侯。 時題自\_政所,進 餅以下御前物。 舁"居了西侍北錄。 信漫民部大夫行添 由云云。〇七日。辛未。天晴。朱剋。將軍家著君御五十日百日也。於二經殿前面。有主張後,商武州(希衣) 六日。庚午。天晴。京都便者參。去二月廿二日。法性寺禪定殿下姬君(將軍家妹)爲「尚侍」(御名倫子)之 向侍北道戶。經,應根妻戶。持,參臘外,親衛取,之。彼,置,衡前。非後被,進,御劍砂金等,役人。 將軍家領方 北條大夫將監經時(布衣)被上候三陪膽。前隼人正光豆(布衣)前山坡守元忠(布衣)入

**遠江守朝時** 砂金

右馬擺頭政村

御劍 砂金 民部大夫時章

上野隬四郎右衛門尉時光

御馬一疋(置」鞍)

同五郎兵衛尉重光

<u> 紀-明主人,及,和觸重時。可,被,,申任,之趣。兼日可,被,,示,置宮職人方以下公事奉行, [〇人脱カ] 之旨。破,</u> (官) (正及ナシ 來四月一日。周可、禁"制之,云。又御家人郎等任官事。向後所、波、停止,也。依、之國東家人之山。稱申者。 鬪等也。陸與掃部助悉#行之。○十七日。辛巳。京都便者終著。 去七日尚侍御入內云 ポ。○十八日。壬午。 次於「侍所。有·盃酌等。凡今日事。悉以前武州御沙汰也。盛綱景氏等率。行之。○九日。癸酉。 天晴。 關東御家人并鎌倉祗侯人人。萬事停=止過差。可 好 險約,條條事。 日來有 沙汰,今日被 造 決制符。 自: 下多上。又於上御所。有上章勝陀羅尼書寫供養,導師即崎僧正成源。〇十二日。丙子。當番無上故不上事碧。五 **造壁之間。今日有:吉書始儀。前武州(布衣以下局-之)參給。評定衆。前獨津守師員。藏人大夫入道西阿以** 人被」上,田仕,所謂宇祁宮五郎左衛門局。廣澤三郎兵衛尉。愿谷四郎兵衛尉。結城上野十郎。海老名左衛門,

# 四月小

吾契鏡 卷三十三 一延應二年三月、四月

己未。天晴。被人(定团)評別是時之退座分限。所謂祖父母。養父母。養子孫。相則。伯叔父。興。從父兄 村。左衛門尉崇村。資村。胤村。重村等。賜三文養村遺跡安堵御下文。有一進物等。兄弟各後以列悉御所井 圖繼。晴貞。廣資。以平。文方等率仕。是兵庫頭定員依之了夢想之告。申己行之一云云。 弟。小夏天要。鳥帽子子。聟等。〇廿七日。辛酉。 爲 將軍家御祈。被之行三七座泰山府對祭。泰貞。晴賢。 前武州御方,≒云。○十四日。戊申。天晴。子尅月蝕。皆虧正現。○十八日。壬子。未尅拘霆。○廿五日。 作遺領事。未上分死去之間。任正去去年十二月廿三日惣目錄,被上安『配子息等,又若狹前司泰村。河內前司光 師。一番泰貞。二番晴賢。三番國續等也。兵庫頭定員為「奉行。令」(結上了) 番之。〇十二日。丙午。 放匠 释祭。○十日。甲辰。天晴。若君街方被、定、御祈祭。 **巴崎僧正(成源)助僧正(殷**海)助法印(珍譽) 可、被「行」罪科」云云。今日京都使者参。去月十五日大相國良平嘉給(五十六)之由申」之。將軍家衛伯父也。 〇八日。壬寅。子尅前武州御亭御鄜侍蟡鳴。〇九日。癸卯。天曇。依『磐佐異。於『前武州公文所』徵√行』百 一日。乙未。新制條條事。今日以後。固可」守三御旨,之由被三仰下。若猶不三叙用,者。隨三見及。且任」法。

《五月大

**阎**家人等。以「聖客以上」爲「鋁巖」所領「事。 **次**覽」"渡私領及衛恩之地等於凡下之號並非」、御家人「事。 次以」 恩澤沙汰。人人賜。御下文。 佐護前司基綱泰,行之。御下文者自。御所,分,賜之。〇十五日。戊子。今日評定 幹別子息訟訴。且数令遠犯。罪科惟重。自今以後。若及「敵對」者可」被」處。重科」云云。○廿日。癸未。有二 第。美絹以下15年。〇十四日。丁丑。信禮鬩落合後家尼。與子息太郎1有三爭論事。今日被上經一評定。後上 於一個所。有一和歌御會。題。深山郭公。隨家橋。社頭新也。於一常倒所一被一被調。一條少將。右馬權頭。秋 四城介。佐渡前司。河內前司。伊賀式部大夫入道。廟僧正。兵庫頭等參。前武州被,奉一置物。砂金。羽色 自京都,麟參云云。○十一日。甲戌。將軍家聯倒不例。經」兩時,之後倒少減。覆乱歟。○十三日。乙亥。 基網。 行然等率行。 人倫賈賈哥。 任i論旨:可·停止·之由。 重加:下知·云云。○七日。 庚午。 山城前司元忠 烤燒失。放火云云。○四日。丁卯。敵。對于祖父母·相論事。今日後、停,止之。○六日。已已。爲,師員朝臣。 日。甲子。入偷賣買事。一向可「停止」之旨。今日被「仰下」云云。〇二日。乙丑。 際長壽院別當法印良信本

#### 六月小

山僧,用,代官,事。自今以後所,停止,也。

吾婆鏡 卷三十三 延隠二年五月、六月

其險。仍今日被,改。何于永福等別常莊慶房僧都, 云云。〇十一日。中辰。於·請武州御亭。有·臨時評議上至 家二所御祭詣事。爲·師員朝臣奉行。有·其沙汰一云云。〇九日。壬寅。 良信法印雖 李·任祈雨法。于之今無 事。日來雖,被,仰,若宮別常法印。依,無,刻臉。今日被,仰,行勝長壽院法印良信,云云。〇八日。辛已。將軍 云 三ヶ條事。 日。甲午。於「御所御持佛堂」被、供」。臺八萬四千志泥塔」。導師三位僧翆類雜。 辭僧七口。 廟相雲客坂,布施 云。今日。彼、始見行最勝王經修法。若智別常法印定親率是仕之一云云。〇二日。乙未。 终早沙、句。 新雨法

一新拥地頭得分田昌加徵物事。

於一本年貢一斗所一者。可」爲一夢分一一者。

一篝屋用涂蓟仕所所犯過事。

於一謀反殺害一者。可之召遣守護所。自餘事者。不」可之有二沙汰一者。

一山僧補一代官事。

地頭(山門領非二制限。) 者。可、停工止之。但雕山之後經五年序:者。非三沙汰之限、者。

今日。晴賢朝臣屬。師員朝臣。 申入云。 後三條院御常年皇令。常,日曜,倒之時。 天下災旱也。 胸東又貞頤年

御沙汰。於二御所一可之被上行一駒病祭。泰貞朝臣奉仕云 云。 爲。奉行。〇廿四日。丁巳。酉剋。將軍家徑不例。〇廿五日。戊午。御不例清御莿精也。仍今夜。爲:飾武帰 王經御讀經。入,夜始三行屬是祭。 權曆博士定員朝臣奉任。 是皆爲一所雨」也。 佐康前司基綱。 兵庫項定員等 於江島一可一動。修一度倒藏一之旨。發一仰付一云云。政府沙汰也。〇廿二日。乙卯。於《劉岡宮寺。後、行真於 云 w。〇十七日。 庆戌。 酉剋俊雨降。 無、程屬、晴。 不、及、濕、地。〇十八日。 辛亥。 蹇貞朝臣今日三ヶ日。 增水天供」 訖。今年御所御年廿三。今之當一日曜星一給。任 例可」有一御祈禱一與云云。 早可」有三共沙汰一之旨。 被何下云云。 中。故禪定二位家令上當一日曜星一給之間。鎌倉旱魃。丁時被上行」居星日曜七座泰山府君等祭。並爨所御設十 (〇衍カ) 平。泰房。晴尚等率--住之一云云。○十六日。己酉。爲-新雨。安祥等付正被--始--行孔後經衛修法-〇十五日。戊申。 爲一新雨一被」行一日曜祭井孁所七瀬御祓、泰貞。晴賢。國繼。

#### 七月小

云 · H 图 ( 〇 前 司 ヵ ) 行義奉,行之。 〇 四 日 。 丙 寅 。 爲 新 雨 · 別 被 始 。 行 十 填 水 天 供 。 法 印 定 親 。 良 信 日。癸亥。將軍家御不例事。自一昨日,御滅云云。今日佐,炎旱。可,行,永天供,之旨。被如自衛的供僧等,

卷三十三

延應二年六月、七月

二七

今日京都使者參。去十六日改元。改二延應「爲」仁治元年。 便,風難,所: 漸行,也。○廿七日。已已。天響。卯剋。 將軍家又御濱出。 二所御精進之間。爲,令,浴. 捌也。 頭濺氏朝臣沙汰也。任「寬喜之例。 鎏貞朝臣奉』仕之。 前隼人正光重爲、御使。 是今年天下早魁之間。 也。未尅。爲治。湖給。田。御于由比浦。御先達一乘房阿含程云云。入」夜於「由比浦。被」行「風伯祭。左馬 又後、季、御劍於劉岡。 可、後、爰。進神馬於二所三島等一云云。○廿六日。戊子。 天歸。 將軍家二所御精進始(○吉本以上缺り) 引、云···〇十三日。乙亥。展剋進雨。巳時周、晴。水天供之間。有「數度進雨」。 仍奉仕之僧各賜「御劔一腰」。 度被和僧。然而五日者太白方之由。申請延引云云。〇十一日。癸酉。水天供。昨日雖為己ケ日。獨被己 但猶不.能.滂沱。今曉六波羅越後守時盛歸洛。作二〇侯ノ誤カ) 匠作事,所,參向,也。於,今日,者。可,被 具醫等修」之。○八日。庚午。入」夜雨少降。不、能、湿、地。○九日。辛未。雨下。水天供贮德線之由及沙汰。

#### 八月小

一日。癸巳。天晴。卯剋。將軍家二所御參也。先绹=参-詣縭岡宮寺。鳥居內御遙拜。徇先蓬參會。求御進受。

先陣隨兵十二 勵

佐原四郎左衛門尉 同六郎兵衛尉

小林三郎

千葉八郎 江戶太郎

海上五郎

次倒弓袋差

次御駕(御淨衣)

次御小具足持 次御馬五匹

次御調度縣 (惣持王丸

狩野五郎左衛門尉

武小次郎兵衛尉

**長野彌太郎** 

避谷三郎 小河左衛門尉

加治左衛門員

以上步和行〔候〕御駕左右。

後騎

左兵衛督 (超氏廟)

吾窦鏡 卷三十三

宮內少輔

八條少將(實清朝臣)

電にお馬助

仁治元年八月

·備前守

右馬龍頭

陸奧掃部助

一三九

葛西四郎左衛門尉

豐島小太郎

和泉新左衛門尉

下河邊左衛門尉 大数左衛門尉太太前局五郎左衛門尉

次御胄持

次「御」先達

次倒油 次御甲著

(○吉本山城上前後ス) 不賀三郎兵衛尉

長兵衛二郎

山城次郎兵衛尉

伊佐右衛門局

酸河守

音源鏡 卷三十三 仁治元年八月

**党**政〔小〕三郎左衛門尉 散位時賢明臣 近江大夫判官 前帽正少弱 太宰權少貳 甲斐前司 武田五郎二郎 長尾平內左衙門局 併賀次郎左衙門園 上野頭門席左衛門尉 南部二郎 秋田城介 和泉七郎左衛門尉 權曆博士定昌朝臣 加賀民部大夫 中候右近大夫將監 上總紹介 上總正郎左衛門局 加震左衙門尉 信濃三郎左衛門尉 播達前司 近江四郎左衛門尉 出初前司 伊京六郎左衙門尉 足立木工權介 佐度近郎左衛門尉 小山无郎左衛門尉 信農民部大夫 武薦左衛門島 兵庫頭 加地七出左衛門局 內碳煙頭 佐渡道司 內廣七郎左衛門局 字佐美左衛門局 宮內左衛門周 隱岐州官 整節寺左衛門尉 施密院使良悲朝臣

後師路兵十二騎

冠田六郎 三村右衛門尉 相馬左衛門尉 大非太郎 筑公左衛門尉 長掃部右衛門尉 春日部三郎兵衛局 薗田又次郎 長尾三瓜兵衙問 木料頭次郎

秋葉小次郎 品河小三郎

**昌朝臣(衣冠)候₁反閇。相摸右親猗役/御劔。佐原七郎左衛門尉政連縣/御調度。○十六日。丁未。天晴。** 〇廿二日。癸丑。鑄單碑宮寺去二月顚倒之間。日來被修治。已治辈之間。仍今日零人之本佛二云云。整子官 今日文御參宮。近江大夫判官泰綱(東帶)出羽判官家平等供奉。〇〔十一日。壬子。 子刻地震。 大動也。〕 天晴。入↓夜。北條武衛除服。○十五日。丙午。天晴。鷄罡放生會。將軍家御參宮。於-|「鯨車寄月。曆博士定 日。幸丑。去三月侯,不事,禄,止,出仕,之鸎蒙。免許。 陸與掃部助承。仰。加三下知,云云。○十四日。乙巳。 【終日】茜雨暴風。自二一所「御下向之間。 路次頓也。 廢兵以下供奉人皆不、及√収、笠。濕·云裝, ≒、○十八家日】 茜雨暴風。 |走湯山瀏奉幣也。常山衆徒延年。○六日。丁酉。甚雨。今日御還向。 入\_夜著:酒勾宿;給』○七日。戊戌。 著『御三島』,今日無:御悉幣之儀。於:此所,又及:延年:云:○五日。丙申。今曉被上遂:三島御奉幣。人」夜。 ○三日。甲午。筥根御奉幣也。當山衆徒丼供奉人人延年。各施、讛。相互莫、不、健、興禹 ホェ。○四日。乙未。

#### 九月大

大碗。內職權頭等取之」共發帶師參河法檔依:名參三卻持佛堂。 拳上选 始北斗七星廿八宿七曜十二宮等形像。 七日。丁卯。御所御辞佛堂彼達法鑑懺法結顯也。僧梁分。賜五十二種物。此外有、御布施。〔八條少縣前禪正

有一实恐。召遣用途,之由。今日有一評定,所謂左右衛門尉分。(人別ニ百匹)左右兵領尉分。(人別ニ七十匹) ·断。初未尅(廿分)後末·戌尅。(廿八分)〇卅日。庚寅。 御家人等中。 任官之瞿不. 勱ā行〔幸〕 伐事。依b 正四位上丹波朝臣真甚卒。(年五十五)于→時在→伊豆國北條小那溫泉→云云。○十六日。丙子。月蝕正與。皆 雖」爲「九月、造」立佛像。無、憚之由及「御沙汰」云云。兵庫頭定員奉』行之。 〇八日。戊辰。戊剋。旌築院使 者。爲一每年代,可推濟一五五。且如一個促,令上致一沙汰,可上注:繼交名一之旨。所上被上即諸國守護人一也。 左右近將監分。(人別=三十匹)「左右馬允分(人別五十疋)」、內舍人分(人別=廿匹)等也。不,供,悉行幸等,足

#### 。十。月。小

癸卯。天晴。前武州拜評定錄等被▶参·御所。五大堂內可,被,建,北斗堂,之由。有,穩定,爰云。○十九日。己 十日。庚子。於一論武州御亭。可,被上浩山山內道路,之由。有一其沙汰,安東原內左衛門尉奉是行之。〇十三日。 酉。天晴。大倉北斗堂地见始事。佐渡前司。兵庫頭等可、奉表令之一云云。爲,而武州御沙汰。被,造山內道, [路]是線雞之間。依,有,在遺類,也。○【廿二日。壬子。人人浴,啟澤,佐渡前司基綱爲,悉行,云云。〕

## 閏十月『大』

員朝臣持□參御所。可」被5遇「御質札等」之由被5仰云云』○五日。甲子。 問狀事。 問答訴人等掠申之旨。 露題 □□日。壬戌。去月廿日任大臣(左管經。一條家祖。道長三男。內家良。近徇院衣笠內府也)除書到著。 師

日次等事彼」定」之。「伊賀式部大夫入道。大田民部大夫等奉行之。」 之時者。可¸處□罪科¸之由。面面可¸被¸仰¬含之¸к¸太宰少貮爲佐。加賀民部大夫康持爲¸率行¸ққ。 〇 『廿三日。壬午。丑尅。前陰陽權助正四位下安倍朝臣親職卒。』○廿八日。丁亥。於『御所。北斗堂事始以下

## 十一月大

知清。可、被、召,所領、之旨。先日韓、後、戡、武日。被、召,所領、者。就、之所所訴訟無、盡朔、與。仍可、被、知、者。可、被、召,所領、者。就、之所所訴訟無、盡朔、與。仍可、被、 爲清左衛門尉奉行。洛中宋作響屋等專有一譯定。被人省。宛其用绘於御家人等。而本新補地頭不,叙引用御下 番。可:動仕,之旨。被,簡#仰保保悲行人等,以,以,此趣。可,被,仰,道六波羅,云,,。○『廿三日。壬子。 國長沼郡」云云。』○廿一日。庚戌。今日爲□鎌倉中墜固□辻辻可ュ燒」轉之由被」定。省□元保內在家等。定□結 夫等奉行之。」〇号十九日。戊申。〔長沼〕前淡路守從五位下藤原朝臣宗政法師卒。(年七十九)于,時在三下野 十二日。辛丑。大倉北斗堂地被、引"始之。前武州監臨給。〔伊賀式部大夫入道。 加賀民部大夫。 大田民部大

卷三十三

召 鑄屋用途,也。 假令五十町可、召、錢五十貫文、之由被、定。 但地頭得分也不、可、成、土民煩、云云。 〇十八 守護潛並在地人等有「撥緩倒疑」問。今日。於「前武州御亭」 〔有〕 評定。右馬櫃頭。攝津前司。佐渡前司。秋 被,召,過愈用途干疋。可,被,宛,录作響屋料,云云。〇廿九日。戊午。洛中群際樂起之由依,有三風聞訴。轉屋 日。丁巳。京都大晋勤否事。被、經二沙汰。是有一遲參不法輩一之由依、有三共聞一也。 假令一箇月令三運参一者。 從下知」之在家事。可、被、處「罪科。於「大皷」者。可、被、宛」京畿御家人等「云云。以「此越」可、被、仰」遣六波 時。隨一發一共離。每一在家一令,用一意綴松。不少經一時刻一可,指一日於明二之由。 保官人可、申」沙汰。於下不,相: 円城介。田羽前司。大宰少貳。加賀民部大夫等参入。各意見雖·區分。 所詮每:釋辻·置·天皷。於·專出來之 羅, 云云。〕〇卅日。已未。天晴。 鎌倉與-六浦津,之中間。始可,彼,當,道路,之由。有,護定。今日叟,糎。

**尉時景奉行之。泰貞朝臣楊申日次云云** 

打一丈尺。被上配分确家人等。明春三月以後。可上造之由被一仰付。「云云。前武州監臨其所處給。中野左衛門

## 十二月大

十二日。辛未。洛中辻辻簪松。用途事。彼、定,侍所,處。對捍之由。依、有・共聞。隨:多少。可、令、元,造歸

翻或百貫。或五十貫。令」進市上官庫。可」取「進返抄」之由。可」後」仰「六波羅」云 iso 折節無,便宜之地。被,定:功錢。且止,每日之儀。可,爲,每月,云云。次御家人任官功錢事。有,其沙汰。隨, 可」爲一莫大用途。每月發「沙汰」之條。御家人煩也。募「其分」。可」被「容」附一所「縣之由。被」經「沙汰」之處。 門岳云。今日於《御所》有「醉定》、二所三島并春日等社。每日可,有「御神樂」之由。 將軍家有「御立顧」是已 阿)死。(年四十二)〇十六日。乙亥。爲三一所御精淮屋。御所巽角被、立、新御所一字。檜皮葺也。別被、立 屋。只可↓註#申交名.之由。今日。被↓仰.六波羅.ww。○十五日。 甲戌。左衛門尉藤原誌行法師(法名行旦

此外。就一地頭所務以下事。被、定條條。

本補跡所所撿斷事。

可近任一先例一者。

國隸事等事。

不上謂「未新補」。一向停止(馬草。薪以下。非「沙汰之限」)者。

人倫賣買事。 吾要鏡 祭三十三

勾引中〔人〕等者。可立被立召示下關東。被立賈之類者。隨言見及,可立被立故言其身。 只可之關。路次關關,也。

仁省元年十二月

四五五

諸社神官并神人等令之書,起請,降。於二四社。不」可」喜出志

一可、微、行、罪科、由被、戰、一個下知、了見事。 於京都。令、青者。不、嫌、目他社。於、北野。可、喜也。

可過電影子細於分明一者。

始。行之、由。今日爲、兵庫頭定員奉行。彼、何下。【政所云云。】 爲 道師。是依 爲 敌隱皎次郎左衛門入道行阿初七日忌景 也。凡向後於 評定以下镌 公事 號之沒後 者。必 〇廿一日。庚辰。今朝。前武州相。具評定紫等。今、参、右大將家法藍堂。〔給〕被、修、佛事,莊眾房僧都行勇 可,踵,追善,之由。及「梁談」云云。〇廿三日。壬午。春日社井二所三島每月御神樂事。 明春正月十七日可,被

## 仁治二年辛丑

#### 正月小

一日。庚寅。天驛風靜。境飯。前武州御沙汰。御劒右馬權頭政村。御調度甲斐前司泰秀。御行瞻佐渡前司基

綱。

御馬 北條左近大夫將監經時 駿河又太郎左衛門尉

二御馬 上野五郎兵衛尉 同十郎

三御馬 信濃三郎左衛門尉 同四郎左衛門尉

五御馬 北條五郎兵衛尉 平新左衛門尉 同六郎兵衛尉

四御馬

佐原五郎左衛門尉

今日。於「御所。大納言僧都隆辨。修「焔魔天供」云 k。 〇二日。辛卯。天晴。袋飯。 左馬頭義氏閉臣沙汰。

御劍宮內少輔泰氏。御調度秋田城介華景。御行騰太宰少武爲佐。

吾妻鏡 卷三十四 仁治二年正月

| <b>元</b> 卸馬 | 四御馬武  | 三御馬多  | 二御馬新  | 一御馬  | The state on |
|-------------|-------|-------|-------|------|--------------|
| 山三郎         | 小次郎兵衛 | 多良小太郎 | 田太郎   | 利元郎  |              |
| 大井田十郎       | 回三館   | 同次郎   | 阿保彌次郎 | 高骥太郎 |              |

〇三日。壬辰。朝間雪降。巳以後天晴。境飯。 遠江前司朝時。 御劔。備前守時長。御鯛皮。若狹前司炁 打。

# 御行騰。遠山大阪少輔景朝。

五御馬

畠山三郎

| 一個馬 | 一御馬            | 近河京都上衛門樹邊際近鄭左衛門樹 |
|-----|----------------|------------------|
| 一御馬 | 周防左馬助          | 遠際記              |
| 二御馬 | 遠江式部大夫時草       | 小井豆              |
| 三御馬 | 遠江修理亮時幸        | 廣河五郎左衛門尉         |
| 四御馬 | 遠江近郎           | 廣河八郎             |
| 五月  | <b>春</b> 担七部吴寺 | 平左衛門四郎           |

〇四日。癸巳。天晴。翳,吉賢。前武州持參給。信邊民部大夫行泰率,傳之之。〇五日。甲午。天晴。御弓始也。

习得 品

遊谷六郎 信漫三郎左衛門尉 下河邊左衛門尉 工廳三郎 海老名左衛門三郎 佐原六郎兵衛尉

四五番番

〇八日。丁酉。未慰智鳴。今日。御所心經曾也。將軍家御出云 xo 入 x夜。京都使者參署。 是常住院借正坊出海。 正御

【C道慶。後京極殿御子)」。被 · 轉,任大僧正(將軍家御擧)之間。持,參其僧事除書,云云一〇十一日。庚子。 |中西兩時雷鳴。今日毙飯以後。彼2召|暗賢朝臣於御所。內蔵權頭登恕賜||御周。是令5擧||中當住院大陰正被 〇十四日。癸卯。天晴。戌尅地震。今日將軍家御,參鶴罡八幡宮。前右馬權頭。宮內少輔。北條大夫將號。 任事;衛之間。去七日許否御占。晴賢已入眼訖之由言上。翌日彼僧事除書參署。如と指之掌。仍卻感故也云号,得以 大威少福

備前守。伊豆前司。甲斐前司。秋田城介。下野前司。佐渡前司。若狭前司。河内前司。出羽前司。 行賢。大和前司。太宰少貳。[튷岐前司]。信濃民部大夫。伊賀守。出羽判官。佐渡判官。上野判官。小山左

衛門尉。上野右衛門尉。近江四郎左衛門尉。駿河五郎左衛門尉。同八郎左衛門尉。大多和新左衛門尉。大須

吾妻鏡

相州。就是由上之。公家被上仰上付使廳等上云FF。彼狀等到來o (左府) 能冠 可。御神樂;之由。被5何章付政所。是可5爲,每日式 ;之旨。雖5有「兼日素願。去年十二月經「醉讚。 所5被5汶河 任之。〔云云〕〇十七日。丙午。天晴。將軍御臺所御·參衡盟宮。被、用:御車。今日於·春日社二所三嶋世等。 賀天郎左衛門尉。和泉文郎左衛門尉等供奉云云。今夕。將軍家鸻祈。彼。始司行百日天胄地府祭。晴牆剔臣奉司符 (內藏守顯氏朝臣云 k) 又去年十一月一日。可 和ā鎮洛中群盜 間事。有 許定。彼 如 和州。武 頭

啓如い件の 群於可,相錯,間事。任,關東申狀。可,致,非沙汰,之由。可,被,仰,遣武家,之旨。攝政股御消息候也。仍上

右大辨經光

鑑上 **妮河中納言殿** 

所将被一仰下一候也。的執達如一件。 群盗可,被,相鎮,間事。繪旨如,此。殊可,致,其沙汰,之由。被,何,使廳,候毘。 可,今,存,其旨,給,之狀。

#### 和 摸 守 殿

次第者。右大將家衛時。被,韓,聚 [江水] 諮家說說,云,云。即付,御尊,悉申,之云云。凡今日式。爲,日者御時 本意之間。御自愛無」他云云。 之由感申。其後有二党飯儀;如」恒。次射手等分;陽積密;于」時幸氏申云。於「將軍家御前;射手之賜「縣物」之之由感申。其後有二党飯儀;如」恒。次射手等分;陽積密;于」時幸氏申云。於「將軍家御前;射手之賜」縣初 光蓮。海野左衛門尉奉氏。望月左衛門尉重隆等。態被「召」出之。令「候」見證。名觀「彼是」。可「爲」後日美談「 出羽前司以下數號參上。先令ma體等。射a遠笠驟a次於,內場。相a加宿老之類。有a射的之儀。武田伊豆入道 ○廿三日。壬子。將軍家渡』御馬場殿。前武州被√參。遠江前司。駿河守。宮內少輔。攝津前司。上總權介。

#### 笠懸射手

尉。上野十郎。上野五郎左衛門,尉。城次郎。長江八郎四郎。 北條左近大夫將監。同五郎兵衛尉。 駿河八郎左衛門尉,武田五郎三郎。 山内左衛門尉。信遼三郎左衛門

的射手(二元度)

若狭前司

氏家太郎

吾葽鏡 卷三十四 仁治二年正月

亚

小山五郎左衛門尉 下河邊左衛門尉 上野五郎左衛門尉 駿河四郎左衛門尉

伊東大和次郎

加治八郎左衛門局 横醇六郎

出羽前司。佐渡前司等。可」有一個移徙,者。衛精進以前者。可」爲一來廿七日二之旨。 陰陽道申」之。 而彼是申 〇廿四日。癸丑。爲三一所御精進屋。去年所、被三造進二之御所。可、有:御移徙儀,鹹之由。彼、仰言舍攝津前司。合揆

將軍御忌月。付1是非1不5可2然至至。此上。仰曰。今年計者令2掃7除本御所,可2被1用1衛精進屋1者。此等1月了 

越。以。師員朝臣基綱等。 重被、仰言合前武州。被、用·本御所·之條。可。宜之由。令、申給。仍治定云云。

#### 二月大

出現四尺〔歟〕。觀」之惟,之。泰貞朝臣最前馳,參頌所,中云。 此變。爲,墊形,異名火柱也。村上御宇康保任現四尺〔歟〕。解,之惟,之。 秦貞朝臣最前馳,參頌所,中云。 此變。爲,墊形,異名火柱也。村上御宇康保 四日。壬戌。晴陰。戌尅。白赤氣三條出現。件變消。其東傍赤氣又出現。長七尺。後變減。獨西傍赤氣一條所

【○五日。癸亥。天晴。將軍家二所御精進始也。』○七日。乙丑。巴尅大地健。古老曰。去建歷年中。有:加b 〇十四日。壬申。戌尅。自、走湯山。直還御。是二日行程也。〔云云〕〇十六日。甲戌。去四日天變寧。依如 常院國鹿嶋社燒亡。但不」隱骸御殿。奧御殿等者不」燒。當社噩跡以來。未,有,此災,之由。古老之所,推謂,也。 條大夫將監經時(東帶)爲□奉幣頌使,○十日。戊辰。將軍家爲三二所奉幣,御進發。○十二日。庚午。丑过。 動。〇八日。丙寅。日尅地震。昨日兩日之間。動搖五筒度也。 〇九日。丁卯。鶴罡八幡宮臨時祭如1例。北 無1.軸星。旁有二不審。以1.晴天之時。可1.伺定155 160 廣資同1聚貞之說。仍各聊雖1及1和論1猶不二一決1云 150 實否了之旨。所一被一仰下一也。各可一注,進所存。就一共可一問,答是非一者。面而注,進之。泰貞狀云。佐、陰雲。 實民部大夫展持等在主其座。泰貞。晴賢。登俊。國繼。廣賢等答入。被三尋仰三云。去四日赤氣事。可是相三尊 **仰。前武州召•聚天文道之辈。令•尋問-給。前武州。禮•候持伽堂廊廣庇。太毕少貳爲佐。**出羽前司行養。加彼,以 今之大動。即是和田左衛門尉護盛叛逆兆也。其外於「關東。未」有「如」此例「云云。 其窓。午時子慰。兩度小今之大動。即是和田左衛門尉護盛叛逆兆也。其外於「關東。未」有「如」此例「云云。 其窓。午時子慰。兩度小 等祇候〕次晴賢。廣資等參上。晴賢申云。今夜依,陰雲、諸星不、分明,之上者。非、可、類,得彗星之類。 且义 年中出見。同變云 na。〔于時前武州令侯御前給。佐渡前司惎綱。秋田城介。 穀景。 大罕少武爲佐。选臣珍号

尉龍鐵。如三先扇空村等。可、爲三御使一云云。 虚內質和論事也。終其對訴分明之冊。任·武條·可、召□放盛員所領一所·之由。於·營座。彼√仰3合藤內左經門 申賜。其時可之有一部沙汰一之由云云。 〇廿二日。庚辰。天晴。將軍家爲一復方違。入非禮遠江守名越亭。彼 否,裁云 K。前武州。被三大甘心,給。此間件三人自,御所,歸答。傳,申仰云。可,爲,變異,者。 云。可、被、處一天變一者。火柱之由。戲「泰貞狀」。頗不」是一言也。當道不一定申一者。上方等可,被「知事食天變質 州被整之。付為佐。行義。廢言。進、覽御所為。被為行後三人廚來之程。面面以詞及和論。 行之。〇十五日。癸未。長縮部左衛門尉秀蓮與二高田武者所盛員。 **被**進一衛馬。 御戀。驚羽等一云云。 今日。若君御前魚味。御裴袴。御馬召始等事。有三头沙汰,佐海前司宗。 用。御輿。前右馬繼頭。北條大夫將監以下供器。(各直雖立島帽子) 〇廿三日、辛巳。自、名越。還物。 溱州 **鳅。資俊。 國繼狀云。爲示宗宗云。廣資狀。藏云火柱之由。對馬前司倫重爲。奉行。讀言申彼狀等」於。 前武** 有二赤氣。後三簡度赤氣。已同二今度氣。但有一野火疑等,至 云。 此條不,見,何後所所,之間。實否難。存知,若 分明不上鏡。完之。但可一般上處三天變:者。火柱之形顯者。時唇狀法。推古天皇廿八年。井天慶二年。元永五年 〇廿六日。甲中。廣澤三郎長衛尉寶能與「尚鏞文郎」、依正後 於前武州御前。遂一對決。是上野四首

被進京都。被、經一部沙汰一云云。 於三都鄙。彗是出現之由風聞。自一條殿。〔〔禪定殿下〕〕御書到來之間。以「泰貞。晴賢等注進狀。明曉爲 於一當座。臺,「之」其御教書。前武州加一御判,之後。自上今接一實能一給云云。〇卅日。戊子。去四日赤氣事。 事。及「訴論。今日被」召示決是非。於「御前」。實能直家「裁許」。從伴士以下者。〔早〕可:和從」之由云言。滿定蒙了同

#### 三月大

出 [翎與。前右馬權頭。武藏守。備前守。甲奜前司。若痰前司以下供奉。] 晚頭還獨。以,其次,入。御甲斐前 軍家令」加「御灸五六箇所」御云云。今日有「評定」。事終。前武州持,參事書,被「被」覽御前」之後。人人退散。 司第。献 . 御馬御靈等。後馬(黒)常時鐘倉第一名馬云 nt。日來諸人競望云 nt。 〇十六日。甲辰。此間。將 六日**。**甲午。辰尅地震。 ○十五日。癸卯。細雨灑。巳冠地震。 今日永福寺一切經會。 將軍家爲:御贖聞:御 前武州猶還。著評定所。覽三庭上落花。有二一首總獨吟。 事シゲキ世ノナラヒコソ懶ケレ花ノ散ナン春モシラレズ

〇十七日。乙巳。天绣。丑岚巽風烈。自:前濱邊人居。失火起。限:廿繩山道。數百字災。〔千葉介舊宅。秋 卷三十四 仁治二年二月、三月 元五元

有三共沙汰。以一被男主人岩本太郎家清。可上被上處三與同罪二之旨。行方頻雖上訴言申之。所上被三義捐一也。被上 今三列灣·無許容。結句乍,面a納胤長。渡·彼等眼前。被,到,人之處。義盛雖、成後日蜂起。於·當麼一者。敢 前武州被上談,人人,曰。顧,入之恨。不上分,其理非,者。不上可,有,政道本意。 饰,迹心,不,申行,者。 定义招,前武州被上談,人人, 云 雄 運含1.恨。相=語一族丼朋友等。對|前武州。欲|遂|宿意|之由。 巷説出來間。 重雖,及|和碎沙汰。猶如,先o **問之詞。或付證文正等。又後就遲到事等。相交旁可致結動沙汰之由π π ] ○廿五日。癸丑。海虧左衛門尉幸** 驟 所從盜犯於主人,之條。背□物儀」之由。對馬左衛門局仲康率□行之。 ○廿七日。乙卯。午剋大倉北斗堂立 不」能」抑品其身。無、私之光蹤如」此。宜」備「尚後指南」事也。又庄田四郎二郎行方訴。申答人新五郎男事「同 存私之誇,者蟍。去建唐年中。 和田左衛門尉懿盛企 誅反,之比。 稱;可,被,免,囚人平太胤長,之由。一族雖, 加..押領分限。可..沙汰..之旨。被..仰..含于伊豆前司賴定。布施左衛門尉康高等. 〔先〕訖。此事確執之餘。光 氏。與「武田伊豆入道光蓮」。相片論上野國三原庄與「信濃國長倉保」境事。。幸氏所」申。依、有「表謂」。任「武目」 依,可,有,御灌頂,破,進.,捧物等,故也。〔今日有仰遺六波羅事。自彼所被送進之。諸人相論問答訖。或不就變 田城介。伯耆前司等家在其中式 ≒〕○廿日。戊申。晴。海老名左衛門尉忠行爲。御使、上洛云 ホィ。是禪定殿下

柱上棟。前武州陰臨給。前兵庫頭定員。信濃民部大夫入道行然等率=行之; 云 k。 又深澤大佛殿同有;上棟之

俄云云。

#### 四月小

被上引入潮流夫。著岸船十余旗破損。 〇五日。癸亥。霽。六清道彼三造始。是可上有三急速沙汰上之由。去年多餘之 宏房。晴平。時尙。可¸兮¸後。泰兼等率"仕之。內職權頭資親候¸簾下¸兮¸進¸御體物]。所役諸大夫五人。 手 □日。庚申。於「御所東渡廊」。被」行「千度御秋」。將軍家御π坐小御所除中」。泰貞。晴賢。國鑑。資官。廣資。蔵 次。今門清左衛門尉満定。迴覽衆中。起語旨藏。可以然。諸人同可之有以此事,之由。被以逐一群廢。始之自一當 孫」敢不」可」有」企,惡事」之旨。曹、起請文。付、平左衛門尉盛綱。献、新武州。即被、召遣置之。以、今日評定之 趣。殊謝,申之。本自不,在一異心一之處。依,有一程說。今更及一倒沙汰一殿。且營存。且恐怖云云。剛雖三子子孫 令」監=臨其所\_給之間。諸人群集。各運=土石-云云。○十六日。甲戌。武田伊豆入道光蓮漏=開去月鉤沙汰之 雖,被,經,評議。被,始,新路。為,天犯土,之間。明泰三月以後可,彼,造之旨。重治定去,诉。 仍今日。前武州 長小侍等也。蘇各絹一匹。政所沙汰進云云。》〇三日。辛酉。霽。戌剋大地震。南風。由比浦大鳥居內拜殿

相互雖訴申、遂後上收予公後所領「云云。對馬左衛門對仲康爲一奉行。又若狹門郎忠清依一御下知遠背之科。可 七日。乙酉。爲天變地天御斬。於「御所異角。被」行「天地災變之祭。秦貞朝臣奉。任之。將軍家出。御其庭 遊遊安B院大宮籌屋幷騰所屋,之旨。今日同被二仰行。是忠清所领若狭園依生庄蓬掌成安訴申之故也。 Of 由被之定。是大宮三郎盛貞與三卿島义太郎時光。相為論武嚴國興島圧大食名。大宮有思打二四一半一寧起也。各 參樂。被《觸m仰始二一流家督』至 K。 ○廿五日。癸夫。以「田地」爲「博奕鵬」專。於、件所,者。可」被《召放」之 彼一醇一下之。 遵光循不 . 通、之云 云。 左衛門局滿定奉行。今日有一灣定。新門太郎敬養分三千正。毛呂五郎入道蓮光(預一召人紀伊國三上庄狼籍人 **素素。○廿九日。丁未。因人逐電事。預人罪科不、驅。召□過意料。可□被□寄司進新大佛殿造管□之由。爲□濟** 政所二郎高氏?)分五千疋。各來八月中。可之言解價1mm。是為1孫子深利五郎爲經答1之由。蓮光鮮 訴申1

#### 五月小

依獨亞神事。延引之故也。爲了外記左衛門尉俊平奉行。本庄四郎左衛門尉時家被之召:放所帶1云 w。是小林小 五日。壬辰。鶴罡八幡宮神事如之例。將軍家御參宮。前武州扈從給。 〇六日。癸巳。有三臨時評定,昨式日

可被公行、狼籍科之中。依、時景訴申「畢」也。〇十日。丁酉。江民部大夫以康問注奉行之問就、有一非勘之 次郎時景所從藤平太要女通二路次二之處。特家押二取馬二疋。(一匹龜馬。一匹有上荷 〇区傍註所字アリ

依,令,愁歎,殊被,申,行之云云。〇十六日。癸丑。散位業時事。依,雖,彼,宥,其科。配,流鎭西云云。〇十 通信,也。是其心操無,私曲,與之由。前武州日來內內御覽置之上。於,被,召,放常所,者。可,失,活計,之由。 多良次郎蓮定。相"論常國大町庄地頭職事。以「倒恩地。不」可「寶買」之由。治定訖。然而爲「別御計」所、賜「 依,有三共科。被,除一評定報。是落書以下現一寄惟一云云。〇十三日。 灰戌。 肥後國御家人大町次郎通信與一多 州藍臨給。以「乘馬」 令↓運「土石」給。"初觀者莫」不「奔營」〔云 云〕。○廿日。丁未雨降。今日佐庶民部大夫業時州藍臨給。以「乘馬」 令↓運「土石」給。"初觀者莫」不「奔營」〔云云〕。○廿日。丁未雨降。 今日佐庶民部大夫業時 由。傍覽野田左近將監秀遠訴申之處。共科依令醫顯也。」今日。海老名〔左〕衛門尉忠行自三京都「歸參。去月 十六日。禪定殿下於三東大寺一御灌頂無爲被上送云云。〇十四日。辛丑。六浦路遊事。此問頗懈緩。今日前武 內式部大夫觀行奉行。當人兵衛次郎景村被收公所領陸奧國質美都栗不澤村。可賜中云云。是景村博奕爲事之 紀伊五郎兵衛入道寂西與4同七郎左衛門尉重綱1相論陸與國小田保。追入。若不同村。御下知事也。〔又爲河 俗,被,召,放所領一所,說。而可,有,御前計于傍鹽中,之由。氣日被,儲,致法,可,賜,宮內左衛門尉,去成。是

山。依有「共聞。可」後、體、本數一之極。自常座。被、相:獨實等一式 is 外記左衛門對後平爲三奉行。 被上仰」含彼等主人。國非五郎三郎政氏。那珂左衛門入道道顧,云云。次所處甲乙人。號, 静人。多令,致, 類之 八日。乙卯。長井散位從五位上大江朝臣時廣法師卒。○廿二日。丙辰。有「評定」。衛罡職掌常陸國國并住人 惡別當家重。依:「陳奕之科。被」解:神職。會合衆仮長兵衛尉忠久。 丼五郎三郎。孫三郎等。可」處:解科:之旨

#### ナ月大

事行,之時。申,御敎書,之間。瓱弱訴訟人〔經〕。數反往還經,日月,事不便。自今以後。不,可,申成御敎書, 被,仰,過六波羅,云云。〇十一日。丁卯。雜人訴訟等。相号分國國。被,付,聚行人。而度度雖,被,相觸。不, 以奉行人奉書,可如下知之旨。後如出,云云。〇十二日。戊辰。巳尅以後甘雨。及,酉尅、天晴。旣數日 十日。丙寅。洛中殺害人等事。有三我沙汰。至三貫科一者。雖、爲二使應沙汰。申『給之。可,行〔所〕當咎,之由。 官。廣資。泰房。暗平。泰宗等奉出仕之。(祿物。各絹一匹)宮内左衛門局公景。近江大夫爲為使云云、〇 總世別當。僧都定親承,仰。於三九嶋一修三新兩法。又同後,行三千度御祓。定昌。泰貞。晴賢。官賢。懷縁。賽 八日。甲子。佐佐木近江入道虚假遁世子孫事。永不」可」知之由。言上云云。○九日。乙丑。炎旱涉」旬之間。

炎旱也。昨日聊陰。雨麗始云云。入之夜於「御所」,被「始』行屬星祭。 晴賢朝臣奉世仕之。 將軍家雖二可」有「出』(是) 西

有三其關。今日被上經語識。於三如上然之輩上者。相論亦所。召出出其身。無上所上猶者。可上召是進閥東上之旨。 倚諸大夫侍候。所役師員朝臣。若綱等奉事行之。每5事不入彼5名4台雖奪。爲1將軍家御沙汰。殊及1結搆之儀1候時 祭酉。若君御前御牛髮也。前武州潜三布衣,令山〔彼令〕 參仕,給。毛利嚴人泰光左衛門大夫完賢以下。父母養 者可一旋引。過一致期一者。陷了事體。殊可之有一致沙汰,之由。仰一得所司。普可之被一相隔一云云。〇二十七日。 著。依、爲、重科。可、名。汝所領。以主所持物等。可、被、付、寺社修理之由。有、議定。但逃院之後。三箇月 爲三御精進緩開之。延而到今日云云。內配兵庫尤筋持奉行之。」又諸人預量(如)謀反人」之時。今上赵失 國一之間。以一獨敎書。被一仰一导護人遠江式部大夫。〔此事去三月晦日雖有其沙汰。是等事終及晚訖。翌日依 源八爺賴 調進之間。可有勤節專了今日所有其沙汰也。〕 〇十六日。壬申。小河高太入道頁字被,止,出仕,是依,智,慢 御丁共庭。依、爲一極熱折節。今下內嚴權頭登親渡上御撫物」給云 云。〇〇十五日。辛未。六波熙問注記并文譽等 in。』○十八日。甲戌。近年。西國蔣社神人。權門智人。好智·沙汰。致《狼藉。今·煩:申乙人,之由。 依· (筑後國御家人) 雲女」之科·也。 其上男女共可,被、召,放所領半分一云云。 彼領所等。皆在一究後

吾要鏡

卷三十四

仁治二年六月

可\_微\_仰=道六波羅|云 x。○非七日。王辰。前弐州聊御不例云 x。○ 氘廿八日。 印中。 有-臨時評定; 故佐癸未 及:鲲科。仍於日本夫遺領上時國赤岩鄉日者「可今後」家領「掌」云云。劉馬左衛門問為奉行。又北條左親 貫八郎時網塞子太郎時信訴。由後家藤原氏改綜之由,事。今日彼二 [經] 沙汰。 第三式目以前改統二之間。不

地震。今日於「御所御持佛堂」。爲「將軍家息災御祈」。有「八萬四千萬起塔供養」,遵嗣宮內蜵僧部承快。○五日。 "皇元同 泰貞。晴賢。聲俊。園繼。廣資。以平等添量化之。今m御觀合人等。 引動送御馬於其庭之給云云。○廿日。丙 辛卯。於·前武州亭。被上行·七座泰山府君祭。依·御不例·也。○六日。壬辰。北條左觀領。同武領等。於·魏 午。前武州御不例無,殊事,云云。〇廿六日。王子。御饗所渡,得石山局旦亭。依,可,聞,至,宇蒜,也。入,夜。 岳上下宮、有、百度詣。 是祖父皇炎延壽御祈請云云。○八日。甲午。於、御所。彼、行、七座泰山府君祭。 定昌。 衛。並甲斐前司泰房等加二評定衆一云 wol 七月小

珍譽法則修一大屬是供。又文元朝臣始皇行屬是祭。所:被上蔡山上總國皆言鄉知行之功,也。[云云] 各將軍家御

憶之期,殊及\_辯設之儀」云 x°○廿八日。甲寅。大納言僧都隆辨自\_驾根山般若峰,退出。 針 歸參 息災御前廳云云。○廿七日。癸丑。今夕。定昌朝臣奉『仕如法泰山府君祭』是又將軍家御前也。今月相』當御

#### 八月大

召三金鑑左衛門大夫行親一被上韓上間之。行親申云。不上相上應人物。可」爲三神寶二之故。今有三此事一云云。行親 廿七日任·弐部丞-訖。○十五日。庚午。鸞罡放生會也。蔣軍家御出〔及菸車御車〕之期。 兵庫頭取,御劉。 《韓下】〔申云〕五九兩月者。〔尤〕爲。獨月」之間。多以有「堂塔供鉴先規」之由言上。仍可、彼、用、之宝 云。○十之之。 [見] 觸刀事。旣如,得,通。多以顯,其證,而就,此絢爛,先日有,御夢想之告,忽以〔令〕符合。旁依,僅一鬱 欲. 授. 役人上總式部丞時秀 | 之處。 御劍拔. 落鬢子之上。 是菲: 兩人失禮。 時之惟異也。 仍暫彼. 扣. 卻田之樣. 日」也。已可入爲二九月節。息災御顧之可入被入除一般節一縣之由。依入有三質中之號。 今日召言出晴賢朝臣等。 彼之 七日。壬戌。新體北斗堂供臺間。導師以下事。於「御所」有「東沙汰」。次日時事。陰陽道氣日所,學『甲夾廿五 一日。丙寅。駿河四郎式部丞宗村持,參去月廿五日除譽問書。披覽。彼日令「效盷」之由申」之。〔五三〕六月 被上去二件御领於走場山。 淮發之後卻參習。 若狹前司泰村仅三例線: 近江四郎左衛門尉氏信

行、整端法。同御祭等·云云。○廿五日。庚辰。午題。被上途·北斗堂住墓,將軍家(御東帶。御車)御祭堂· 身堂被,奉上安:嚴三尺北斗七旦傷。 丼一尺廿八宿十二宮神僧各一體及三尺一字念輪候等: 云云。入、夜。被 十六日。辛未。將軍家御參宮。大夫尉憲政。行久等供審。居場之儀如。何。〇廿二日。丁丑。 午憩。 新浩北 頭。相換三館入道。伊賀武部大夫入道。作法大夫判官等參上。有「曾巴和歌翎音」太后後:進. 懷紙 · 云 云。○ **騙。 御調度, 法會綴樂如,例。 酉剋還卻。 今夕天迎上鮮。 後,上,暗聞劉離,,將軍家令,至,明月,卻。 前右馬帽** 網。 護衆八人也。前隼人正光重率,行會楊專。 曼·茶雞供之假也。大阿闍梨唧晉正快雅。孰、壼。肥前太郎左衛門問胤家。兵庫頭塗頁。江石見前司能行執:其 今日供養人。

行列

前氫(下腐臼、光)

周防前司銀貨

能登前司仲能

CO音本、次ノ人名ト前後スン
た近職人劉光

少輔左近大夫將監佐房 白河判官爲親

街後

前右馬欖頭

宮內少輔

北條左近大夫將監

能登守 陸與掃部助 出羽前司 大凝躍少況 越後掃部助 備前守 佐渡前司 伊賀前司 佐佐木壹岐前司 下瞬前司 秋田城介 若狹前司 遠山前大蔵少輔 信濃民部大夫 太宰少鼠 關左衛門尉

学佐美左衛門尉(〇吉本人名三前後アリ)大多和新左衛門尉 酸河近郎左衛門尉 小山五郎左衛門尉 伊賀次郎左衛門尉 大會爾兵衛尉 藥師寺左衛門尉 作京正郎左衛門周 安和六郎左衛門島

武藤左衛門局 宇都宮五郎左衛門尉 後藤左衛門尉 大隅太郎左衙門品

延尉 大等三郎左衛門尉 加膜左衛門尉

翔善太左衛門尉

字都宮大夫判官

隱岐大夫判官

笠間判官

佐渡大夫判官 河津判官

**簡兵十二騎(最末)** 吾妻鏡

卷三十四 仁治二年八月

一六五

# 吾妻鏡 卷三十四 仁治二年八月、九月

北條王郎左衛門尉 駿河式部大夫家村 上總修理死政秀 擇汇式部大夫時章 武田六郎信長

大須賀七郎左衛門昌重信。近江四郎左衛門尉氏信。和泉次郎左衛門尉及氏

伊賀三島左衛門尉崩盛 上野五島兵衛尉薫光 梶原右衛門尉景俊

〇廿八日。癸未。今日評議。諸人訴訴對決之時。〔進〕追縣物狀事。定主法法言言。

#### 九月小

被5行。堂庄。故匠作(晦氏)遺命也。仍左親衞爲不」違言其遲。今日熱,後緣狀。如 別御詞。被4仰。遣馬澤奉之了 行人師員劇記之許。師員申:御返事,云。 之。依如何宜之地,容透。年序、訖。但獨難、有、如此不幸之類。於、奈古軍忠、者。辭,其中、之間。相揚可、 三日。坟子。信遵國住人祭古义太郎者。永久三年大亂之時。乍,始三副功。湄三共贊二〔之〕由。頻難,愁可

奈古叉太郎中,動功宜,專。折紙給預候畢。早可,申入,候。恐恐謹言。師員。

# 北條大夫將監殿(御返事)

〇七日。壬辰。有「臨時評定」。第出羽前司行義奉行。綱工所望恩潔事有「沙汰」。野世五郎。拜司領相摸尉司

即。珍譽法印等勤: 仕御前一云云。〕〇十二日。丁未。左親衛自「藍澤」被、歸。數月蹈,山野「能緒郎多稜」之。其 向藍澤。若狹前司。小山五郎左衛門尉。駿河式部大夫。同五郎左衛門尉。下河邊左衛門尉。海野左衛門太郎 河能登守。伊賀式部大夫入道。河內式部大夫等。參候云云。〇十四日。 己亥。北條左劉衛爲 矜稱。 并樂所裝候,之。其後被,拔:譯和歌; 前右馬權頭。陸風播部助。相摸三郎入道。佐渡前司。 同大夫判官。 三 [於廣御出居有其儀。] 卿僧正快雅寶 詩式伽陀,垂髮羅睺丸,如意丸。廢尼珠丸。妙珠丸云云。管絃兒童等。 〔之地〕者。可〔停;;止關東公事幷守護入部;之由云云;ē○十三日。 戊戌。今夜。 於[御所;被〕行;柿本影供。 洛中營衛事。及「嚴密沙汰」。可」懸「聽於注注」。續松料物用途。每年一所別千匹被,付上之。於「彼用途辨償」 共外地頭所所事。今日有「髋定」。來十月以前。可」被為法,之由。被,下,御教討。○『十一日。內中。政 叉甲學信漫兩國住人數號。相"具發師等。器、待一遊御」云云。○『十五日。庚子。月饒正刊。問親法

分。勿論云 云。○九日。甲午。鵒罡神事如 例。將軍家御參宮。○十日。乙決。御禊大甞會用途事。每 用地

一段。可, 造, 濟錢二百女, 之由 宣下。於, 關東御分國井沒官御領等, 者。 直可, 淮納, 之旨。 自, 公家, 被, 仰

山五郎跡新田垣內等。是細工故日向房實圓本給地也。女子頻雖,申三子細。付二懿能。充給言。今又爲。御用人

下影。

卷二十四

吾要鏡

每年交上那須狩會。大堪、馳、顧谷,也云」於。 追入令之。行光必射。取之。然者今度物員。獨在二行光。但若狹前司及「相論」云 k。行光爲一改實射手」之上。 少。住、于太田下河邊等田畔。定不、訓、如、此狩場、鹹之由。傍覽依:梅思。勘爲、試、実堪不。每三定賦之便宜。 中館一者。親衛以「引目」射「取之」。爲「死代未開珍事」之由。諸人一同處中。又下河邊左衛門尉行光済。自、幼

耕作田島事者。雖、不、及、土用方角沙汰。於、此事、者。已爲、始御沙汰、賜。可、謂、大犯土、者與。雖、非、將軍 計一戰。醫庫猶難、彼二決。 仍今日。前武州召「陰陽師泰貞。晴賢等朝臣」。彼 宗合。各一同申云。〔云〕煙滌 由。職定訟。就之可、被、縣工多層河水、之間。可、爲、犯土之儀、縣。將又〔可〕將軍家衙沙汰與。可、爲、弘 可,被,召,渡共身,之旨。被,仰,輿編寺別當僧正坊,云云。〇廿二日。丙子。以,武藏野。可,彼,關,永田,之 〇十九日。癸酉。群流遊末新平太郎。同八郎。田井十郎等。逐實晦、跡訖。當時在一大和國一之由。風聞之間。 九日。癸亥。子尅。大流是直、天。其跡自雲氣也。暫不、消。人怪、之。〔云云〕〇十一日。乙丑。雨降。於三九日。癸亥。子尅。大流是直、天。其跡自雲氣也。暫不、消。人怪、之。〔云云〕〇十一日。乙丑。雨降。於三 十月小 來月四日可宜。其後可了有一立春御方達一也云 云。今夜华页。 飽谷邊俄醫動。無、程器語。 是群終題一武殿大路 华相方。始御。方·遠子縣方,專者有主義彈。冬至以前。先可」有一渡御。可、被,用一何日,哉云 云。泰貞等中三。 **藏景。於泰貞。晴賢一被, 申一獨所。召『入御前。被, 聞『食其子綱。仰曰。冬至以後。 總見相。常良方。 可, 爲;** 司基綱。出羽前司行躨。秋田城介蓬景。太毕少貮爲跍。加賀民部大夫康持等。 群談治定之後。 相引即行義。 ·真等令:一同:之間。可:有:入御:之由。接渡討司師員。毛利殿人大夫入道酉阿。民部大夫入道行然。佐渡前 方。(亥方云云。)即兩人歸,參子前武州亭。申二此山。以三秋田娛介所領同國館見郷。可、爲一御本所,之旨。 添 定御方遠衛本所「云云。爲」武三左衛門尉尉輕奉行。相引其泰貞暗賢。行"向武嚴國海月郡" 自一彼所。猶爲一北 **篇**·御所御計。可以賜·入人。然著可」爲·御所御沙汰。北方當時王相與。 自·明年·又可」爲·入爲軍方。 家确沙汰。私御方遠可、宜殿。若可、爲國司沙汰一乎云云。前武州又被一仰曰。雖上但二三心沙汰。耕作之後咨。

民居一之間。隱皎次期左衛門尉泰濟。加地八郎左衛門尉信朝。并近隣之響馳向令是是之故也。

三日。丙戌。 畿內西海惠徒蜂趙之間可·禁遏·事。諮園可·停-止懷奕·事。及·醉鹽·云云。○四日。丁亥。天 吾要鏡 卷三十四 仁治二年十月、十一月

奉。著:永干。宿老費:鄭矢。若輩爲:征矢。 面而剧 行ि。 頗以壯陽也。 前武州參給。 申刻著碑。即有:至縣。 暗。今期將軍家營 武機等問辦網方違。源"御于秋田級介導景武嚴顯獨見別庄"。御布表。御興。 御力者三手供

可次一時貨。 就实此样。於一致育。 可」定,所課,之由。後一仰下」之間。各思,一節員一云

佐原五郎左衙門尉 小笠原六郎 上野十郎 遠江武部大夫 北條大夫將監 佐原六郎兵衛尉 武設守 下河邊左衙門次郎 上組式部大夫 陸風掃部助 小山五郎左衛門尉 加地八郎左衛門尉 若終前司 (〇吉本佐佐本ノ次ニス) 相模式部大夫 伊賀次郎左衛門尉 损次郎 北係五郎兵衛尉 駿河式部大夫 後原大共判官 佐佐木壹飯前司

念人

右門龍門 秋田叔介 下點前司 前武州 大慰福少朝 毛利磁人大夫入道 三浦」能登守 出羽前司 佐渡前司 油 宮內少朝 上斐前司

清江前司

伊藤」大和前司

近江四郎左衛門尉

局但馬守

將軍家若君御前。御著袴魚味也。未剋。於三一棟御所南面籐中。有」「共」儀。先魚味。次繪署袴。任,承久佳 依、無。我地。。延引。而今彼所可,彼。聞。永田,之間。飨所,有。御計,也云云。〇廿一日。甲辰。天晴風靜。今日 之由。有三評定一五。〔又若君衛魚珠以下事及御沙汰云五〕今日。笙勾太郎師政。夢三去承久三年勳功賞。拜司 鬻。無以病而蒙」不」免令」出家。獨知,行所領。又乍」浴「關東之綱恩。居,往京都」。自今以後。可」被「停止」 御。以「此次。人人歷』體海邊一御。又有「夬追物」(三十匹云云。)〇十七日。庚子。天鱘。御家人等。未及一老 泉七郎左衛門局。字郭宮五郎左衛門局。前年人正。毛利藏人。但馬左衛門大夫。〇五日。戊子。自、鶴見、還 左衛門局。彌善太左衛門局。信邊四郎左衛門局。武熊左衙門局。長尾三郎兵衛局。土肥次郎。田中太郎。和 左衛門尉。三村右衛門尉。狩野五郎左衛門尉。如地七郎左衛門尉。加藤左衛門尉。宇佐美左衛門尉。願文記 隱眩大夫判官。隱眩前大藏少輔。笠間判官。大須賀左衛門尉。隱眩次郎左衛門尉。大多和新左衛門尉。大謁 質武陵國多磨野荒野。 是父左近大夫政高加一故匠作(時房)陣。於「勢多橋。胡·軍忠」訖。仍遠連。 雖、申二其實。 此人數外。今日供奉人。

卷三十四

仁治二年十一月

題。若宮大路下下馬橋邊驅動。是三浦一族與了小山之毀。有三喧嘩。兩方綠者馳奚成,群之故也。前武州太令, 内左衙門次郎等。尤可」為「其人數」去 w。但橫應事。前武州順解申給。片目有上統故錄。○廿九日。壬子。未 案程,爲未卻家人,也。又對. 云役,之上。爲. 班影,之族。依. 何憚。可,彼,除設之由。遂治定。橫羅六郎。山 屬給。即還二佐渡前司基綱。平左衛門尉懿綱等,令上宥給之間。曰諡云云。事起爲。若狹丁可潔村。能遂守光 傷魔者。被「召出」之體。可被如否。及「在往沙汰,是前或州不」可以之旨。有。智色代之故也。雖.致.養 灣前司。秋日城介。傷意見著。被用事捨之。自一京都。就一被一仰下。 倡一被三熊魔,也。而前武州祗侯人。佐 醫菓射手。似繪可之被上獨之由。有一卦形法。今日以一節定之次。先註二其人數。北條脖與繪部助。若狹簡司。佐 可,被,成,魚水思,之由云云。仍各差,麵。今夜經濟合。以,此事,爲,證云云。○廿七日。庚戌。當將軍家衛時 多是理情事也。亭主被上說,劉衛、日。好、文得上等。可、扶、武家政道。且可、被、相宗談陸與獨部助。凡兩人相互。 掃部助。若獲前司。生養前司等著序。信濃足部大夫入道。太田民部大夫等。文:"敷體同緣候。此間及「御養験? 左衞門大夫定纜等也。共後著『始曆表』爲云云○廿五日。戊申。今夕前武州獨亭有「御酒宴」,北條親衛。 例。前武州令之奉之結,頌腰、給。時降。北條大夫將監。役法筑前禮守寅輔。同平長端次郎左衙門尉親監。但爲

村。四郎式部大夫家村以下兄弟親類。於三下下馬橋西賴好色家。有三酒宴亂舞會。結城大陵權少輔朝廢。小山村。四郎式部大夫家村以下兄弟親類。於三下下馬橋西賴好色家。有三酒宴亂舞會。結城大陵權少輔朝廢。小山 事。殊可、令「謹慎」之由云云。皆以敬屈。致無」陳謝」云云。今日陵河守有時雖上節,中野定衆。無,許容之云云。 仰日。五爲二一家教禮棟梁。 尤全1身可1禦二不蔵凶事1之處。 輝1私武威。 好11目處1之條。 愚索之所1致嫩。向後 可」來、前。武衛斟酌。頗似二大儀。追可」有「優賞」云云。次招「若經前司。大職權少輔。小山五郎左衛門尉。 後 依」之前武州御諷詞云。各將來御後見之器也。對「諮彻家人事,爭存」「好」惡乎。親衛所爲太輕骨也。暫不」 確執一之故也。又北條左親衛者。今四起候人一帶華兵具。被上遣三者疾前司方,同武衛者。不上及上被上訪一兩方子網。 彼等武勇,云云。凡武正此事,預一勘發,之罪多上之。雖,非一指親阳,只得,所緣,相,分兩方,與「木人等,同令二 入三共性1數云 5°○卅日。癸丑。駿河四郎式部大夫家村。上野十郎朝村。被5止二出仕,昨日喧嘩職而起1自三 乞=此箭。家村不」可1出與1之由骨張。佐」之及1過言1至至6件兩家有三共好。日來五無2異心。今日確執。天陰 彼座。爲 穀笠縣 向 由比浦 之處。先於 門前。射 追出犬。其箭誤而入 于三浦會所籐中。朝村令下離色男 · 五郎左衛門尉長村。長沼左衛門尉時宗以下一門。於「東頰」又催「此興遊。子」時上野十郎朝村。(朝廣舎弟) 起言

### 十二月大

吾妻鏡 卷三十四 仁治二年十一月

將軍家若君御前御乘馬始也。及、晚於二小侍小庭。有三世儀。前武州被、奉上扶。持之。瀍江守。前右馬擅頭〔前 依。有 北聞。定一時題。令、著『到之。每月可、進山屬東,之旨。被、仰川相州之許,云 云。〇廿一日。甲戌。天晴。 如一此外過分式、之由。後上觸,仰諸家。凡禁制過差上事。先日雖上被上定。經營結構之時。動依上有「遠犯事。今 宮内少輔。甲斐前司。秋田城介。下野前司。壹岐前司。佐渡前司。出羽前司。太空少武。大和前司。遠山大 動臣奉』化之。將軍家令上出三共隆「給云云。□○十三日。丙寅。六汝爨御沙汰之間。問注奉行人綴意運參之由。 馬。蹴鞠。管絃。郢曲以下事。云。諸人所三美志。可之始。如上此一靈,之由被一仰下。是於上降。 佐、可、有一御 出仕」云 hi 〇八日。辛酉。小侍所翟帳更被上改之。每上番塘上諸專經能上之者一人。必被上如之之。手跡。马 事。今日有「免許」。如「前右馬權頭。若续前司」。發被「執」中之」。陰河式部大夫家村。上歸十郎朝村。同被「聽」 故云云。凡前武州理三所勢,之外。每月六箇日夜霄香。自出年。于上今所下令上紋一動節、論主也。又左親衛突鼻 要1也。時與持部助後,相"觸此離於人人」云云。○『十一日。甲子。人」夜。於「御所」被」行「天士公祭,秦真 日重被二仰下1云云。○五日。戊午。北條武衛。自1前武州。令2拜1镇一村1給。是御所中得直或候事。勸厚之 一日。甲寅。酒宴經營之間。或用二風流菓子。其衝異外居等。豊岡爲。苺。倒所中之外。 向後一切可,停止止

藏少輔。大臟線少輔」以下藏壁游馬房庭上。近江四郎左衙門尉氏信引並御馬。若經前司悉科等。独之之。小山 有一大功一之子息也。就有過失。及正儀一哉之由。前武州頻雖一被二等何。依一數簡條不可一上者。 事。施行旣說。相聞左衛門尉。多賀谷兵衞尉。恒富兵衞尉等爲。奉行。今月前,下"向後國一也]○廿七日。庚由 |五郎左衛門局長村抑-御鐙-K-K-O 『十四日。丁丑。 編-追多曆河 | 櫻-上共流 | 出-武殿野。可-開-永田-之 情· 削炭名三郎競秀武威。或違-子彼發向之方。或雖-見遙。遁-依路。以-逄-懿秀。爲-自之內。爰光蓮者。 信息。爲父有之孝無念。義語故何事哉。先魏曆年中。和田左衛門尉達廢謀叛之時。諸人以「防原」雖之爲上事。 難一全免許一之旨。申一切之一云云。而今日。光蓬逐上謁三郎武州一之間。信忠何一致便宜。令一推參。〔砌〕中云。 展。武田伊夏入道光蓮令上蘇下顧太男信思」(號三惡三郎)) 之由。 申,入御所幷前武州卻方一光說。 於「玄私, 之體。直如感詞。不及圖戰。 答於 西。 取。直弓。 于。時信思忽爲相。代父命。 拾、身馳。陽南人中,之處。 義秀。 雖,取,太刀。 見,信思無二 各相是子妻手。香。養秀見光蓮。頗合是鐘進寄。光蓮青者不是自。只難降行。已在三箭比之間。聊向, 馳過訖。且是類知:信息武略,「實」之故類。次承久三年兵亂之時。向 京方

又嶽因及乞凶之雖。有。施行等。三津藤二爲。率行。其後渡。御子山內互福禮別居。張燭以前。今、還給宋,。 之。所、被、摸、將單鋼方之體,也。陸與攝部助率,行之。〇卅日。癸未。前武州參,右幕下右京兆等法華堂,給。 事於左右。有「對捍」之輩。 儋可」注:進交名。 處:不忠。 可」被,行:重科,之旨。被,仰:政所,云 k。 師員朝臣奉司 須」量:己之因器,Wina 前武州縣·童仰。信忠泣起座。觀者憐」之云 win ○廿八日。辛巳。御祈供料雜掌等寄:出卷凶 行之。〇廿九日。壬午。被·定·若宮御前御方禮候人數。結·六番。鄉鄉物領使。幷御格子上下役。悉被·分·嚴 凡云、交慈愛、云・子至孝。・于、今不、能、忘却。但心操不調窮訖。且憚、親駷之所」思。令、護絶、之上。無、據、宥。 雖.勿論。限.此一事.者。枉欲.蒙.御免.者。次對.信忠.云。汝之所.申。悉非.虚言。於.武縣.者。誠以神妙。 御落淚, 仍殊被, 如, 御詞, 日。所, 申皆有, 子細, 與。優, 泰時, 早可, 彼, 免許, 者。光蓮中云。率, 貳, 御旨, 之事 主所」被「知食」也。然著。於「父著雖:忘」哀憐。爲「上而爭無」御口人」哉云」云。前武州開彼,聞『食事始終。及『 要害等。每1敗,軍陣。莫5非1信忠之先登。舍弟等雖1相。伴之。論1其功,全不5均1信忠之勞。 兩度事。共以亭

吾妻鏡卷第二十四 終 〇青木卷三十三)

# 仁治四年癸卯(三月廿六日爲電元元年)

# 正月大

婚也。前太宰少貳爲中次二二五度射之。就爲頁一有上陰。殿上人賜之云云。 |馬助。備前守以下供奉。隱眩太郎左衛門尉政義縣||御調度||御墓處乙若君(各御輿)入『御前右馬權頭亭。若所 鼠流;云云。○九日。丙戌。天靈。寅尅。足利大夫判官魏谷亭向頻入家等燒亡。○十日。丁亥。天晴。 御弓 君並御母儀 (號三一棟御方。皆綱與) 渡示御若狹前司家。 是皆御行始之儀也。 而而御虧太結構。御引出物及 佐木壹岐前司泰綱持100之。〇五日。壬午。天霽。將軍家入1個秋田城介甘繩家。被1月1御車,駿河守。遠江 一日。戊寅。天晴。墝飯。足利左馬入道沙汰。御劒。前右馬權頭政村。御調度。若狹前司黍村。御行騰。佐

射手

佐原七郎左衛門尉 遊谷六郎

吾宴鏡

卷三十五

仁治四年正月

2000年10日 | 2000年10日 |

不

門器

C十九日。丙申。天陰。日中以後河降。午苑。將軍家律記奏稱聖八輔習。能悉守光河持·衙鎖。殿河又太郎左

**漆翮司。秋田城介。住游丽司。壹岐嗣司。下野自司。 大空少貳。 大禮禮少輔。佐三大夫劉宗。「小山五鄕左慶** 衛門尉氏科縣 從總長。前右馬權頭。駿河守。遠江馬助。備前守。足利大夫判官。福澤而司。四建三司。若

衙門后o 駿河五郎左衛門間。上縣五郎長衛尉。近江四郎左衛門尉。大須亞左衛門尉。提展不得門門以下。

供证。

## 二月小

中。被"始"行天制统新等,A 4。〇十五日。蔡成《「晴。申募以後若對得達例。〇十六日 癸次。〕經沙汰四鈴、中。被"始"行天制统新等,A 4。 11日。己酉。天鑄。晨追賴前左京鴻鑄敬大倉經師堂極亡。朱央云 ポ゚ 本傳季,坂,畠之,云 ポ。○十三日。 庚 何能總護。大泰二億月。中審者一億月。小事計日。此日瓊可之至為進二之由。 可,相便之之旨。被,如言至于同代。

家人任官開華。日來內內被上經一沙汰。今日。於一節錢,有二治定之篇。所謂。式部丞所司助事。於「侍所望」者。 徽臺所鉤>>◎鶴罡? 〔(今度初度也〕〕 街車也。女房出車一兩。供添人三十餘糧(布衣)○卅五日。壬申。諸御 静主社僧等,也。伊豆山御使左衛門,尉忠行。 箱根御使駿河五郎左衛門,尉也。 攝津前司奉引行之云云。申剋。 注所執事加賀民部大夫。云云。○廿三日。庚午。舜。 依·將軍家御順·被、率·崇絲吳綿等二所。是爲·被、施· 一向可,停止,云云。彼两職成功惠先度維,劉貞尉。一萬疋之由。 雕,彼,定。 自今以後。 不.可,然云云。 可,

野其日日。且被結入數

為三一萬疋·賴。〇廿六日。癸酉。諸人訴論事。為是三成敗皆殺。今日於三左親衛御亭。有三氏,沙汰。且被

宗

御物沙汰日結番事 。

一番(三日。九日。十三日。十七日。廿三日)

著經前司

對馬前司

太田民部大夫

二番(四日。八日。廿四日。廿八日)

卷三十五 寬元元年二月

出羽前司

清左衛門尉

七九

三番(六月。十四日。十九日。廿六日。廿九日)

甲斐前司 秋田城介 加

信禮民部大夫入道

加賀民部大夫

右守三头第一無小懈怠。可入被一参题一之狀如,件。

仁治四年二月日

占。〇廿九日。丙子。曇。今日評議。御恩事。不之是,闕所,之以前。差。其所。於『卑』申之「雖等事」者。不入 〇卅七日。甲戌。天緣。成遠。若君衛不例。[獨無御波之間]被之始]御祈。攝津前司爲。奉行。又被之行。御

# 三月大

能通沙汰云云。

其碱。有:庭中宫上事。是就:武骏阙足立郡内鳩谷地頭職事。先日出:縣物抑討; 訖。篠巳(分诏有)明之上。 元韶書。去月廿六日。改,仁治四年。爲,寬元元年。〇十二日。戊子。被,行,臨時評定。紹谷兵衛尉重元參, 繼。廣資。以平率"仕之,秋田城介。甲斐前司。能登守。周防前司等沙·太之,今日京都使者到著。 持· 參改 一日。戊寅。天蹇。亥尅。若君御祈。於,,御所,被,行,七座泰山府君祭。定昌。秦貞。晴賢。宣賢等朝臣。國

天霽。於御所被行天地災變祭。泰貞朝臣奉仕之。御使水谷左衛門大夫重輔。雜掌毛利藏人入道西阿nana。O 可,執申,之由。雖,之,熟望。奉行人不,許容,云云。有,其沙汰。可,被,下,間狀,云云。○〔十五日。辛卯。

潍錢。○廿七日。癸卯。陰。〔酉刻〕自二一所。還鉤。徵還之間。不、降、雨。入」夜甚雨。 十九日。乙未。晴。午刻將軍家入御二所御精進屋。駿河守有時亭也。〕〇廿三日。己亥。鑄。將軍家二所御

# 四月小

加賀民部大夫奉『行之。〇廿一日。丁卯。於「魏罡八幡宮。被、行「最勝八講。將軍家御參宮。 細。年來於一令、留之輩一者。不上論。年記。今更非一沙汰之限。百姓下人者。爲一十箇年內一者。可一返與一至至。 相僧一之由。被上仰一政所。即施行云云。〇廿日。丙寅。奴婢等事及二評定,越上堺下人事。地頭等有三不知之子 八日。甲寅。於「御所賀持佛堂」。被「行」佛生會」。 遵師。 罡崎僧正。〇十日。 丙辰。 大甞會用途未濟所所。 可,

# 五月大

沙汰。次親衛被上遣一強害於加賀民部大夫許。「是」評定是雖一事終。書遲遲之時。 諸人敬申事也。 向後付二奉 廿二日。戊戌。天霽。子一點大地廛。今日。於「左親衛御亭,攝津前司。若狹前司等。參會。諸人訴論事及二

將軍家亦物病氣。御臣。時長。廣長等朝臣爲一御療治一祗候。 行人等。引入合事皆與「倒下知草案」。加「內評定」之後。可」下「清書」之由云云。〇廿八日。癸卯。天歸。晚景,

### 六月大

群。可,為一種沙汰一云云。〇十日。乙述。來八月德屋放生會役人以下時。有三致沙汰 **倫阿綱陀像。今日是:供养。導師所僧正良信。諮樂十人。勸進聖人淨光房。此六年之間。獨『進認歸』享命至人 十五日。庚申。天霽。故前武州禪策周陽御事。於:山内粟船御堂。彼」修」之。北條左親衛丼武衛至治。溱江関(○佛事カ)** 上洛。都再開置,同十日叙法印。此例暫生。別爲將軍家從隱實。有一御外脏者,故也。仍卻从災御虧用途 不一奉加。〇十八日。绕奏。京鄉便濬戀鑒。去十日午題。皇子降誕云云。爲三此御勿持。大納言僧鄉庭辨去年 入道。前右馬檀函。武歲年以下。人人群篡。曼荼羅供之儀也。大阿闍梨信漫法印道禪。讚樂十二口云云。 斷儀御在生之時。殊物。信心」云云。〇十六日。辛酉。未剋小雨雪鼠。經濟村建立一字符合。安入大

### 七月小

十日。己酉。諸人訴論等。南方證文分明之臨者。雖不為為與決。可有心財之由。被為問於所云矣。

〇十五日。庚寅。於《翻持佛堂》有「盂闕盆」。遵師烱僧正。將軍家旧御云云。〇十六日。辛卯。天蹇。戊尅。 令」結一番之。前大戰少輔行方。於「小侍。加」清書。所、押二臺所之上」也。又就三在詞等。雖上不上等「此人數。 寒貞劇臣侯, 仰於, 由比浦。勤, 國伯祭。 春日部大和前司獻, 察料。 宮內左衛門尉公景爲, 御使。 〇十七日。 壬 於上時醫之令之參上。可之被、召言其之。雖之爲一此衆。若有一致惡同時故障。者。可、僧言如佗番人,之由。彼言仰出。 御田期·渚。不、齡·晝夜。爲,令、應·御要。可、結番·之旨。被,仰。陸與缩部助·之間。以晉時不·祗侯·人數。 展。臨時創出供奉入事。依,不,知,其參否。每度相償之條。且遲引悲也。且奉行人煩也。鈍令,存言知之。聞言

公元

定

御共結番事(次第不同)

上旬

上 總體介 秋田域介相摸冶冠大夫將監 甲斐節司 遠江馬助

違江传观死

能登守

毛料版人

吾窦鏡 卷三十五 寬元元年七月

一八三

| _     |
|-------|
| _     |
|       |
| 777   |
| /\    |
| 4     |
| TITLE |
| 24    |
|       |

吾要鏡

卷三十五

寬元元年七月

| 大見左衛門は | 佐貫太郎        | 後鷹新左衛門尉   | 木內二郎      | 和泉二郎左衛門尉  | 駿河五郎左衛門尉 | 同一郎       | 笠間判官      | 上總式部大夫  | 越後二郎    |
|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|---------|
|        | 大和二郎        | 多多良二郎左衛門尉 | 字佐美藤左衛門尉  | 同七郎左衛門尉   | 佐原五郎左衛門周 | 宇都宮掃部助    | 小山五郎左衛門尉  | 春日部甲斐守  | 遠山前大藏少輔 |
|        | <b>益</b> 戶三 | 山內藤內左衙門尉  | 小野寺四郎左衛門尉 | 宮內左衛門尉    | 葛西三郎左衛門尉 | 闘左衛門尉     | 新田三郎      | 字都宮大夫判官 | 大和前司    |
|        | 本間二郎左衛門尉    | 進谷二郎太郎    | 信漫四郎左衛門尉  | 大須賀七郎左衞門尉 | 近江四郎左衛門尉 | 字都宮五郎左衛門尉 | 上野獺四郎左衛門尉 | 但馬右衛門大夫 | 大隅前司    |

中旬

プ男古着門最

佐渡前司

下野前司

遠汇右近大夫將監

大廠權少輔

**美作前司** 

江石見前司

前太宰少貳

水谷右衛門大夫

|    | 加賀民部大夫 | 佐原肥前前司 | 陸奥七郎    | 越受掃部助    | 丹後前司       | 下旬 | 加藤左衛門尉 | 太宰三郎左衛門尉 | 後藤三郎左衛門尉  | 千葉八郎     | 伊賀二郎右衛門尉 | 鹽谷四郎右衛門局 | 提原左衛門尉    | 藥師寺左衛門尉                                              | 佐原大炊助  |
|----|--------|--------|---------|----------|------------|----|--------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|------------------------------------------------------|--------|
| 12 | 言農民部大夫 | 前隼人正   | 出羽前司    | 伊豆前司     | 陸奥掃部助      |    |        | 安積六郎左衛門尉 | 同小幡三郎左衛門尉 | 長江八郎四郎   | 土肥二郎兵衛尉  | 攝津左衛門尉   | 武藤左衛門尉    | 佐竹八郎                                                 | 能登右近廠人 |
|    | 左废大夫判官 | 伊賀前司   | 隱岐前大藏少輔 | 佐佐木壹岐前司  | 北條五郎兵衛〔門〕尉 | ä  |        | 海老名左衛門尉  | 雅樂左衛門尉    | 彌善太左衛門尉  | 狩野五郎左衛門尉 | 大多和新左衛門尉 | 淡路又四郎左衛門尉 | <b>   10</b>   10   10   10   10   10   10   10   10 | 隱皎大夫判官 |
| 1  | 但馬前司   | 伯耆剛司   | 美濃前司    | 少輔左近大夫將監 | 若狹前司       |    |        | 飯富源內左衛門尉 | 豐田源兵衛尉    | 內歷七郎左衛門尉 | 常陸太郎     | 肥前太郎左衛門尉 | 薗田照二郎     | 武田五郎三郎                                               | 信禮大夫判官 |

吾妻鏡 卷三十五 寬元元年七月

一八五

| 2000          | 吾裴鏡    |
|---------------|--------|
| A DE LA TERRE | 卷三十五   |
|               | 寬元元年七月 |
| 交次            |        |
| 13011110      | 一八六    |

| 終賢式部大夫   | 常陸停埋亮     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 小笠原六郎     |
|----------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| 河岸判官     | 上總五郎左衛門尉  | 上野元郎兵衛尉                               | 駿河九岛      |
| 大會關兵衛島   | 駿河又太郎左衛門尉 | 隱岐二郎左衛門尉                              | 佐原六島左衛門尉  |
| 東中務系     | 伊東三郎左衛門尉  | 簡二郎左衛門尉                               | 長掃部左衛門尉   |
| 四地七年右衛門尉 | 同八郎左衙門尉   | 大陽太郎左衛門尉                              | 肥後四席兵衛尉   |
| 紀伊二郎左衛門尉 | 長尾三郎左衛門周  | 廣澤三郎左衛門尉                              | 被多野六郎左衛門尉 |
| 出列二部兵所尉  | 伊賀四席左衛門尉  | 相馬左衛門五郎                               | 海上五郎      |
| 押延左衙門尉   |           |                                       |           |

右守: 結帶次第。可: 參勵: 之狀。依, 仰所, 定如, 件。

勉。被↓行・天變御所。秦貞朝臣奉仕。御使式部二郎職人。雜等河野左衛門入道。○廿日。丙申。佐康民部大勉。被↓行・天變御所。秦貞朝臣奉仕。御使式部二郎職人。雜等河野左衛門入道。○廿日。丙申。佐康民部大 〇十八日。早午。去八日除日間警封來。北陰観街級、任主武威守。前武嶽守朝直。選手任遠江守二五五。今夜戌癸巳カ

夫柴時號·厚绝。自一續西一歸參至 云。〇十九日。甲辰。將軍家可」有「御上洛」之由。 內內依」思食立。 六波羅

御唐可如《修理·之旨。 日來被《仰訖》 而可、有:王相方御谭·之間。 云·新造。 云·修理。 飾以後可,有·其沙汰,

# 閏七月小

也。於三前前事一者。共以不以及三沙汰。自今以後。相交可、今日礼返之由。被、仰書行加賀民部大夫」至云。 六波羅Long O七日。辛亥。越上經下人事。重及「狗冷汰,是地頭與二三姓」。令一差別「者。更無 落居之樣」故 所于今末,作云云。仍今日有二沙汰。彼地事。以三次久沒收注文。墓。出便宜之地。可,彼三和儒之由。彼如言 隨物等過差至極也。[諸人腦目云云]○六日。庚戌。洛中計迁鑄屋經·被,定百數並立所。依,然(致)致地。一兩 二日。丙午。總持仍堂供花結顧也。將軍家日來手自所「書寫給」之法率妙典。被「營」供養」。漢的定曆傳正,布

# 八月大

加地七郎左衛門局。紀伊次原左衛門局。長孺都左衛門局以下陰之。信禄大夫朔官。 小笠原六郎。 跨河瓦邦 如一昨日。自一今年,三箇年。馬場儀。依一衛立順一司」有「結構」云云。仍十列。武應左衛門局。如原左衛門局、 御調度? 信禮大夫刺官行絹。 岩澤大夫刺官尚景。(各县 家子;)等供靠。 ○十六日。 己基。 將軍家鄉**愛官** 十五日。戊子。鴇岳八話宮放生會也。將軍家御田。(御車)知之例。 歲後守光時御魚。 馮原左衛門周景俊縣

參三十五 寬元元年七月、間七月、八月

吾家館

. 御。是小總所幷德持佛堂以下。可 . 微 . 壞 . 立 . 之間。爲 . 被 . 移 . 四十五日御方忌 . 也云 . k 。 雖,爲,御書下。不,可,被,召決,禹,命,執事加賀民部大夫献,請文,禹,命,入,夜。將軍家令,移,前右馬撫頭亭,有 州(經時)。彼、逍、御尋於問討所。是武州禪門時有二成敗事。訴人不、進、懸物抑書」者。《縱可、緣明、緣、問答,之由 日。己亥。三嶋復神事也。以『放生香浣銷馬射手以下役人。所』彼』遂『行之』也。爲『殊御宿顧』云云。今日武 宣译。召進奉。臨、勉。稱、不、可、候、秦守床下。進、勇資宣、之間。彼、止、出仕〔之間〕。召、秦矣。爲、〕其替 貞。晴茂。寒守。晴長。國緣。晴戀。晴貞。以平。寒房。恭兼(以上衣冠)。等勤;之。被,惟言此人數;之處。武 云云。略瞻相摸岩近大夫將監時定。遽江武部大夫時章。(已上布衣) 也。攝津前司師員關臣奉·行之。〇十六 尉。中村〔馬〕三郎以下。被√召÷決之₁也云云。○廿四日。丁酉。天蠹。於∴衡所愿。彼√行:千度御祓。寨 少輔。上野大巌襦少輔。大陽前司。上總權介以下立之。 蔵馬。雅樂左衛門尉。左府生。鎌見。本間左衛門 左衛門尉。上野十郎。加地八郎左衛門尉以下。爲 洗鏑馬射手,同所立。能登前司。 但馬前司。 隱峻前大穢

# 九月大

五日。戊申。天曇。將軍家入。御佐渡前司基綱大倉家。武州。丼北條左近〔大夫〕將監。 前右馬捷頭。 遂江

書脫力〕之由。依仰□加賀民部大夫。○廿七日。庚午。〔越後守〕正六位上越後守掃部助平朝臣時景卒(年三 若君煩! 疱瘡 | 御之間。 泰貞朝臣於: 里亭。勤-如法泰山府君祭。 是武州御沙汰也。 信禮大夫判官行綱爲 | 御使 登前司。壹岐前司等彈,琵琶。二條中將。壬牛侍從。相摸三郎入道。河內式部〔式部〕大夫等參會。此所素 部,事書。早早可、成,御下知。又御下知與,事書。於,問註所。可、令,動合。事云、無,相遠,者。 可、下 (C清任 有一部定。事書入」見参。可」施行」之由。彼」仰』下之」,御處。成敗遲遲。尤以不便。自今以後。付,奉行人。 芸 聲參入。翻:廻雪之袖。人人及∴猿樂。鷄鳴以後還御。 基綱牽∴御贈物; 云 云。 ○十九日。壬戌。歸。 亥尅。 司。下野前司。壹岐前司。上總轄介以下供奉。隱岐次郎左衛門尉縣:御調度。於:.彼所。和歌管絃等御會。能 守。越後守。丹後前司。備前守。陸奥辯部助。遠江式部大夫。相摸式部大夫。若狹前司。秋田城介。龍登前 屬山陰。 x。○廿日。癸亥。戌尅。散位從五位下。清原眞人季氏死去、年六十五)。 ○廿五日。戊辰。諸人訴論事 明寂幽棲也。 加之紅葉 〔絲〕 秋交 · 枝之體。黃菊青苔帶 · 露之粧。感荷非,一。亦陰薄橐舞女雨三

## 十月小

吾蒌鏡 卷三十五 寬元元年九月、十月

塘病。忽令益。致気。 劳制,动民之由云云。 甲午。大綱言法單陸辨自:京都,歸參。 去六月十日。 爲:皇子誕生御加持? 加,之同廿一日所,今山河入道相國 御衣一鎖)。〇七日。 庚辰。 天霽。 今日。 小御所作事等事始也。 佐渡前司。 出羽前司等爲 奉行。〇十 一日。甲戌。天庸。若若御平復之間。今日午刻。御沐浴之儀。 臀師調行。 廣長等期臣陽、縣(合鄉鄉一原。 日。

# 十一月大

[文]。或以《本所一團之他。就《後兩與點》。令.(經學》,凡武目者。貞永元年也。其以後號,樂跡。不上中,事由。 餘戰。 

全生上記。 而從領害。 信納入道。 承久之比或以:由緒之地,後,本主隱狀,中,則各別領下女。 無行 **彝籍居之比。云,仁治遁而之時。子孫之間事。不上可」有:不審。不便可」被,思食,之由賜。御敎書。 佐之訓釋,** 沙汰之間。今日。索劉等一章上一讀「父龍拜兄弟等詢功」。就「中信綱殺」優三承久三年軍忠等。。又示「嘉龍高斯山神」 爾語申云。泰編譯·穿護模威。 潜掠。質管國內徵在之地等。 叉背:式目之旨。 引語犯人障關所 云 no 仍立此御 一日。癸卿。 佐佐木寰岐前司寨綱相傳近江関設在所領。彼 | 召 | 放之 | 賜 | 入人。 是佐佐木太郎左宿門尉賈綱法

於一會類如一者。尤可以認治意。此徵在值著。多是永久之比尋也。式條以前也。其續法師只能「阿」質素網。

并御室戶大僧正坊壇所等立柱上棟。〇十日。壬子。在京御家人等大番役動仕免否事。有二其沙汰。**滕令**就三西 不之志」「思不」孝。今"敵"對死骸,致"告言"可入後之處,罪科,之由云云。〇二日。甲辰。歸。倒持佛堂小御所忌 不 國所領。下,向其所。於「時時指出」者。不」可、唯一不退在京率公。不退藏,候六波羅「者。 尤爲「奉公」。可」免,陳不相

其役1至14。又大谷中務入道不1候1六波羅1下11向所領。早可1台1動1化番役1之由。今日被11仰下1至14。〇十 谷右衛門大夫為。御使。 〇十六日。戊辰。攝津國渡部海賊人罪名事。今日及、評定。太田民部大夫率,行之。 八日。 庚申。 依 天變等事。爲 將軍家御祈。被之行,天地災變祭。 泰貞朝臣奉司仕之。 陸奧掃部助沙汰也。 水

佐]彼事。刑部烝(信綱)法師所帶下司職。爲]領家,收公云 xo

事。有一其沙汰。十歲內可之被之付一父母。十歲以後。就一年記一可之有一個成敗。於一京都族一者。不上及一個口入一 **前司**[出易前司]等多入。 毛利藏人大夫入道儲.盃酒以下事, ∺ ∺。 ○廿二日。甲午。 奴婢雜人男女子息之 云 if。○十日。壬午。天晴。丑尅。新澧壇所(御所鞮角)大僧正坊被ú遂·移徙。 佐渡前司。能登前司。但馬 一日。甲戌。〔天霽風靜。今日未刻〕將軍家小御所御移徙也。武州有;經營等。即被,診。又評定衆等營會

卷三十五

寬元元年十一月、十二月

之。日脚界,半天。未四尅。此變訖。召,司天等。直被,韓聞食。就,上座。先秦貞申云。量虹先先有,相論。中 出。依被文相,催諸人群為:云·k。○廿九日。辛丑。天醫。午一點。白虹貫、日。 將軍家後三御覽。諸人又見、 A 5。 〇廿五日。丁酉。天醫。信漫法印道禪。於「南縄堂啷」。後、行「結緣滯頂」,將軍並總案所同衛母假等領 實等一同申二白虹之旨。武州爲給。其後於三御所南庭。後之行二七座泰山府君祭。 至一今度。無所、交。但有」[1] 墨於一貫,日之條一者。與精不、及云」於。暗賢申一貫,日之由。國緣。晴茂。廣

# 寬元二年甲辰

正月大

一日。壬寅。天醫。発飯。武州御沙汰。御卿。前右馬頭(布宏)御弓矢。若狹前司泰村(布宏)御行瞻沓。箭

秋田城介叢景(布衣平體)。

一倒馬(置」鞍)北條左近大夫將監

同五郎左衛門尉

武巖左衛門尉

二衛馬

遠江次郎左衛門尉

同左近將監

四御馬
平新左衛門局
同四郎

北條六郎

五御馬

★ if。○二日。癸卯。垸飯。相摸右近大夫將監沙汰。御繳。北條左近大夫將監。御弓矢。但馬前司定員。御 修[如意輸法]。大納言法印薩辨率"仕之"。此外。 初夜轉『證景勝王經",日中觀音品。 後夜以後眞"讀大般若經] 皆渡。御武州御亭」云云。今日爲原軍家御願。於天文遠壽量院。被上

行騰沓。石見前司能行。

一御馬 (置、鞍) 相摸七郎 小河右衛門尉

**駿河式部大夫** 同八郎左衛門尉

二御馬

三御馬 但馬左衛門大夫 齋藤左近將監

本間山城前司劉馬太郎

四御馬

五御馬 越後次郎 同三郎

〇三日。甲辰。天霽。垸飯。遠江入道沙汰。御卿。毛利兵衛大夫廣光「御關度遠江式部大夫時章」。御行隱。

備前守時長。

吾要館 卷三十五 寬元二年正月

卷三十五

一御馬 (置)鞍) 遠江修理亮 大見左衛門尉

一御馬

平新左衛門尉

同四郎

三御馬 廣河五郎左衛門尉 同八郎

四御馬 佐原七郎左衛門尉 同兵衛三郎

五御馬 遠江三郎左衛門尉 飯田五郎

〇四日。乙巳。及三子剋。將軍家內內以一御便。彼上仰一天納言法印隆辨一云。今年御本命衙一月曜一也。 六日月蝕。殊可」有二御懷一之由。 天文宿曜雨道所一勘申一也。 今度不二出現,之樣。 可一所謂一者。 隆辨一旦雖 而來十

申|子綱。重被」仰之間。領狀云云。 ○五日。丙午。御弓始。秋田城介爲|申次。持弘参射手記。將軍家上|御

# 嚴。有三個量。

一番 武田七郎 亞邊左衛門四郎

番 肥田四郎左衛門尉 工廠三郎番 (真板五郎次郎 對馬太郎

〇六日。丁未。窮多白虹貫、日之變鋼浙等可,始〔行〕之由被「仰下,師員朝臣爲」奉行。〇八日。己酉。天變

御祈等被、修、之。

内法

八字文殊 (卿僧正) 北斗 (常住院僧正)

藥師 (大蔵卿僧正)

金剛童子(如意寺法印圓意) 愛染王 (大夫法印賢長) 金輪(大頂共印)

外典

天地災變祭(泰貞朝臣) 屬星祭(晴賢朝臣)

〇十一日。壬子。同御祈。於「鷯毀若宮,大般若經轉讀。伊豆。筥根(已上本地供。各別常愛鑽。供料爲「政

所沙汰; 可:下行:云云) 三嶋。本地供(輝選僧正)。○十二日。癸丑。孔雀明王供(大納言法印守海)佛眼 矆쪻(大納言法印隆辨)等後、修文。○十六日。丁巳。 天晴。 自、朝至 · 戌刻。 更無 · 一雲。 臨 · 月蝕之期。

卷三十五 寬元二年正月 自一、未申方。片雲漸鋒。忽覆一齊天。細雨頻降。復未以後。朗月早現。 丑短。 將軍家以,御自筆御賀礼。 彼」

一九五

與。○廿五日。丙寅。雨降。夕休止。〔有二元湯山御奉幣,昨日佐√爲□女日,延而及·今朝。入√夜。著·濱部 宿一給。〇廿六日。丁卯。未尅入『御幕府』〇廿七日。戊辰。御所中有』境飯。人人〔潛〕布衣參入。事終。 等衝遊。〇廿四日。乙丑。甚雨靈風。今、多一伊豆山、給。降雨之間。供奉人皆武、鼻。彼山衆徒等。終夜延年 等。方延年各随上醫云云。〇廿三日。甲子。三嶋倒捧幣。將軍家幷供奉人人有三千度詣。其後。及三管該歇詠 將軍家二於御緒達始也。為一令、治、潮給。 出山山比浦、闽。 〇廿日。 辛酉。 除陽師業氏朝臣爲、敵被三殺害」 常佐。當時爲言內劑廳別當つ爲。衛後田。自言表入日。參讀明王院北斗堂。新讀。○十七日。戊午。 **造 御馬(號 直山。名馬也。 壁 ) 劉灏(皆白)等於監禁之類所。 肥後三郎左衛門尉爲重(父前太宰少貳** ま。〇廿一日。壬戌。二所御進榜。北條左親衛供奉給。〇廿二日。癸亥。筥根御葬幣也。衆徒與二供奉人

# 二月大

於二一棟御所, 酒宴云 云。

成勉智鳴。〇十六日。丁亥。今日有, 野定。條條後, 定, 其法。 三日。甲戌。霽。故前右京兆禪室倒孫女(號,富士姬公。)下"向駿河廣富土郡」給。〇十五日。丙戌。天醫。

# 一奴婢蹇子事

號:進退:者。不」可」及:寶買。

# 一寬喜飢饑麦助事

無緣非人不及衛制。於親類者。一期之程雖难退。不可及子孫相傳。

# 一人倫賢買直物事

於一御制以前一者。可以利司返本主。至以後一者。不」可以犯逐

# 一西國守護奉行事

於「鎭西」者。任「大將家例」。可、致「沙汰」。必不」可」依式目,其外西國者。任序被是置「旨」可、致「沙汰」之

由。可以被如一遣六波羅。

〇廿三日。甲午。丑尅。若君賀前駠倒不例。〇廿四日。乙未。被六十者君御祈等。爨氣。〈泰貞〉鬼氣祭二

# 座。(國繼。文元)。

三月大

吾婆鏡 卷三十五 寬元二年二月、三月

自、醫座。即相、副使者於訴人。被、治。淮之。平左衛門四郎。萬年馬允。伊東左衛門五郎等。爲、御使,云、よ。 族也。再往聞:「其理非。少少與a等于攝津前司。佐渡前司。信灋民部大夫入道等方。可:動申〔評〕定: 云 ko 所。赐、滁(五衣一領)。〇廿八日。戊辰。武州對m而訴人等。數號群集。先先依·被·梁·捐訴訟。庭中言上之 子。御所御修法等結顧云云。〇廿七日。丁卯。若君御不例平態。依之今日。大納言法印陵辨。於三一槙御 所。 隆霁法印修,不则法。 [是又若君御祈也。] 此上綱當時有臉無變之間。 頻緩,召ā付之 ī云 na。〇廿四日。 甲 文元。晴長。管賢。國籍。廣資。豐氣祭。泰貞等奉,仕之。但馬前司定員爲。奉行。〇十八日。戊午。於,陶 大納言法印藍崇奉。社之。〇十七日。丁巳。申剋。依:若君倒不例更發復。被之行:御祭七座。招魂祭。晴賢。 咒咀(闕繼)。 ○十五日。乙卯。若君倒少凌。聊聞,食御膳。然而猶爲·西祈禱。於「御所」被」修三不動護廢。 甲行,給。今日臨緯法印依,召参,御所。以「不動咒」奉「加持。此外重有「御祭」。泰山府君(晴賢)鬼氣(女元) 身等;之上。被,行,泰山府君(暗腎)上公(泰貞)鬼氣。(國繼) 〇十四日。甲寅。若君御祈事。武州殊令三 子。戌尅。若君。又衛不例。爲三但馬前司定員奉行。有三御祈等沙汰」云云。〇十三日。癸丑。若君御方有三護 一日。辛丑。將軍家巡,禮鎌倉中諾堂。又曆,置櫻花,給。是依,發展事。有之所,思食,之故也。 〇十二日。壬

〇卅日。庚午。若君御所御不例滅氣之後。今日〔有〕御沐浴之儀。御湯加持常住院大僧正坊ま云。醫師以長 被 , 候。今日。[爲若君] 息炎御祈念 "大納言法印隆辨 寥 宮根山 , 給。 先入 , 精進屋 。來月三日可 , 進發 , 之由。 参入。事終於□翱倒壺。以長賜□倒靈御馬。(置」鞍)此間武州。北條左親衛。前右馬權頭。足利丹後前司等。

蒙一殿旨二三七箇日可二参籍,长书。

# 四月小

三日。癸酉。若君倒元服專。有三其沙汰。先爲三御祈。於「春日社壇」,可」被「始」「行唯臟講」之由被「仰遣」,布施 行「吉書始。令」在『知之。以「後日。同爲」被」令」行。今日被」行「六波經「云云〇十日。庚辰。天露。富士姬 物被物十重。裹物十。供米十石者。可以爲一六波羅相州別進一云云。此吉事。被之就。來廿一日。又依」可之被之 君自「鯼河國。 御上洛云云。 [是依] 可、爲「有楼河黃門御猶子」也。 〇廿一日。辛卯。天霽。今日將軍家若君 之。經、廊根要戶。入二癮殿西面要戶。置「御座前」(板」數)將軍家覽、之後上返。入上宮。親實給上之。持丁來侍所, 申尅有:其儀。 織部正晴賢朝臣(衣冠)持罪愛日時勘文。(入: 覽宮己 前美濃守親實朝臣於三西侍。(端座)取2 (六歲。御名字顏嗣。御母中納言親能卿娘大宮局) 御元服也。依,被,用,嘉禄之例。前佐渡守基綱奉元行之。

懷中物文,若碧著「御藝東。(有文陶直衣。二倍織物劉指貫。白單。不」今#結「御髮」給4。親實朝臣侯」之。定 負傷。御前裝束?)武州(白鐭狩衣。薄色、生指貨。著二帷,下袴?) 參給。 二條中將黎定朝臣(布衣。上、拾。

製束訖。渡青御醫殿西面。(女房奉,扶持。) 召,武州。武州参進。被,動,仕理髮加冠。(引,入御鳥相子。) 大 任三嘉縣例。可、奉,扶持一至 15。然而女房被、健、之。 無 指役 1 鰯 ) 前右京(權大夫對親朝臣等。 同候,此所 ] 倒

推... 御前物。 (土高杯。 兩御方) 陪贈左近大夫將監時賴。 (已上所役。兩御方徵,相或象之: )。下不同 **伇道。館登右近大夫仲時。毛利兵衛大夫廣光。兩人共爲-陪瞻之位次上臈;也。自叶-嘉縣例-哉。** 

次冠者殿令三聞入一給。 次人人落三庭上一座。

次上,御簾。大夫將監「時趨」。役」之給。 次冠者殿改"換御裝束。(無文御直衣。指貫) 容給。

御爨 前丹後守秦氏。(白漢狩衣。 薄色生。奴、袴。著「下侉?)經」西侍贊子並臨。入「裴戶。置「御座傍」

一御馬(置」鞍)備前守時長(半靴)

二御馬 (同)

前豈岐守泰綱(野劔。毛沓)

**陵河式部大夫家村**[同] 同五郎左衛門尉資村

三御馬(同) 遠江次郎左衛門尉光盛「同」 同五郎左衛門尉盛時

次入御。 次冠者殿。(將軍被、率一扶持、)出「御二棟。(嘉祿例。如、此)

御劍。 前右馬羅頭政村。(灣青白墓。游衣。薄色指寶)經二簣子。入二第三間三畳」之。

御弓征箭。(羽切生) 遠江守朝直。(白襖狩衣。薄色指貫)

左手持、矢。右取、弓倚二立御座傍柱。

御刀。(鞘卷。在三下緒?) 相摸右近大夫將監時定。(以,双爲,內捧,之)

御鱧。(紫糸威。副:赤地錦御直垂。〔居团〕:甲櫃鹽。) 越後守光時。遠江式部大夫時草。置:御前長押下。

(以一) 南。向一個前。

羽。(納、箱) 前若狭守泰村。

砂金 秋田城介義景。

已上兩種置長押上。

次武州依、召參司進賦。賜。御繳。(入、袋。前年人正光重傳、大夫將監時賴。於、〔親猶〕廊被上奉」之)「下立」

庭上一舞給。 次入街。

終。武州持事參詢所。於正裝驟南面。彼如如龍「於」復前。攝津前司師員朝臣職。中之。評定衆著到同披露 所、被、用一將軍家御計,也以 以。次武州相;率評定衆。後,多,政所。有二吉書始儀。左衛門尉滿定爲三執筆。事 當一御愼一之點。今月徵上逾上改儀,也。銜名字。兼日鳳聞。彙賴也。(自一京都。後一饗進。兩三之共一)而今 云 sk。其後還n政所。有n獻盃。信禮民部大夫行素。同次郎行額。 大夫判官行綱。 四郎左衛門尉行忠等。從n 於之例。可」爲後日。又可以今上蒙上將軍 完旨」給4至 kr。是依上天變。御謾與事。俄思食立之上。五六兩月。 今日少人。數度出御。其儀各移」, 剋之處。敢無。御窮騙。偏如二成人。貴贈皆奉二感獎, 也。抑衛任官事。任, 嘉

署座次第

所役,云云。

方

前右馬標頭

若狭前司 上總額介

外肥大夫

能登前司

備前守

秋田城介

下野前司

大田民部大夫

一方

甲斐前司

出羽前司

**前大宰少**預

清左衛門尉

次云、御元服無爲事。言、新官御任官叙位事。可、被、申、京都、之由有、議定。被、整、御消息等。被、奉、讓、征夷 大將軍於冠者殿,之由云云。平新左衛門尉盛時題,其準脚。已雖、及、黃昏。吉日之上。依、爲、御急事。 進發。

行程被√定;六箇日 i 云 i 。 ○廿六日。丙申。天晴。今度被√行;四角四堺鬼氣祭;是近日咳病溫氣流布。貴賤 上下無。免之間。將軍丼公達以下御祈禱也。兩〔若〕君有二此御思令。若君于,今無二御平滅一云云。

# 五月大(〇五月ヨリ十二月二至ル記事第三十六卷二モ載ス。互二詳略有リ。)

旨。任·右近衛少將。令之叙《從五位上·給云·k。武州相,具之。令之參、御所·給。前大納言家有「御對面」。直彼、 會。令、賞:端午節,給燉。〔源式部大夫親行。能登前司光村。伊賀式部大夫入道光西等参候云云〕〇十五日。 召這體彼狀等。又故有「說著之儀」。盛時被「召出」賜「御劒」。但馬前司定員傳」之。入」夜於「御所」〔有〕和歌御 五日。甲辰。平新左衛門尉盛時自,京都,屬著。持,營去月廿八日 官下狀除書等。冠者殿蒙,征夷大將軍 於「御持佛堂」有「供花」。前大納言家自令」供、之給。 諸人群愛云云。 〇十八日。己酉。 【酉尅】前大納了一個持佛堂」有「供花」。前大納言家自令」供、之給。 諸人群愛云云。 〇十八日。己酉。 【酉尅】前大納 宜

吾妻鏡 卷三十五 寬元二年四月、五月 甲寅。

繼)等也。」○廿一日。庚申。兩所衛不例事。今朝聊有三湖少滅氣云云。○廿六日。乙丑。乙若君御前倒不 云 ho 入,夜。爲,發御祈。被,行,鬼氣祭七座。並四方四角等祭。於三郭外,行,被,之云 ho 可,然。可,有,瀏灣讚,之由。 晴賢。 文元。 晴茂。 國繼。 廣賢。 麥房等。 一同占申之間。暫被,止,其儀。 例事。未及「鈿波」。仍〔午刻〕爲「参河前司教隆奉行。召「陰陽師等」。可」有「護身」否。彼「尋」問之。護身不」 己未。依兩御方御不例事。重被行幽祭等。所謂大殿御方咒咀。(晴賢朝臣)招瓒。(官賢)將軍御方鬼氣(國 號,之三日病,云 x。仍今夜被,始見行〔三个夜鬼氣祭。 文元勤之。 但馬前司定員奉行之〕衛が禳。〇〇十日。 言家並新將軍御不例。御心神殊違風云云。此外。二位殿。[三位殿] 同令、煩給。凡近日每、人有」此病事。俗

如法泰山府君祭。(廣資 坤方。(晴長) 艮方。(晴賢) 東方。(文元) 乾方。(晴貞) 與方。(爲親) 北方。(泰島) 南方。(晴茂)

〇廿九日。戊辰。爲者君御前御前。微五十十擅炎隨天供。

大頂法印 大蔵卿僧正 宮內卿法印

宰相法印 〔餘快〕

壇 三位法印賴象 壇 播磨僧都嚴圍

壇 增 大納言僧都 辨僧都審節 壇 壇 三位僧都 宮內卿僧都

今年。今,當一太一定分厄,給。可,被,行,厄御祈,之由。助法印珍譽 [依] 勘申也。 司師員朝臣。前大宰少貳爲佐等奉行也。」〇卅日。已已。若君御前御祈等重被上行」之。廣資率a仕代厄祭。是 此外。於「鶴罡八幡宮。彼」轉『龍大般若經。又同上下宮並二所三瞻社等。各神馬一疋彼、季、瓷、之。「攝津前

### 六月小

窗日不斷不動御念誦。衆僧廿口。供来各一石云 hs。政所沙汰也。〇三日。壬申。被,行,天變御祈等。 仰,鶴罡供僧等。出羽前司奉『行之。〔信禮民部大夫入道奉行〕自『政所。供米十石下行。又於『御所。始』行七 一日。庚午。御蜜所並新將軍御不例平愈之間。今日有二〔御〕沐浴儀。〇二日。辛未。炎旱之間祈雨事。彼

前大納言家御分。

字金輪(信濃法印)

吾要鏡 卷三十五 天地炎 變祭 (泰貞)

大白星祭 孔雀經法

(晴茂)

(大夫法印)

寬元二年五月、六月

**尊星王法(如意寺法印)** 

震星祭 (文元)

將軍家闽分。

71斗鼷阜(大僧正)

藥師法(民部卿法印)

天地災變祭(晴賢)

祈僧徒捧, 毫纍。付. 師員朝臣, ≒ ≒。 ○十三日。壬午。將軍家領元服御任官之後。有. 吉書始之儀。今日有: 「(○吉本以下三十五卷ノ終マデ無シ此處ヲ三十四ノ終トス) | 幕緒記塔。曼荼羅供也。大阿闍梨三位独印猷章。讃樂六口元 云。 ○九日。戊寅。雨降。可如謂:甘爾・縣。御槎不同 付景家宝宝。平内左衛門尉。
録田三郎入道等率行之。」
〇八日。丁丑。於三人遠壽量院。被此,養八萬四千 相論事。遂一決。景家以蓮性爲人勾引之由依訴申也。然而無其實之間。募讒訴過料。可直一所繙之由被仰付 早。當之被,修,新雨之法。 「雖有」此雨猶不,足,潤,國土, w iro 〔今日千田判官代入道壅性與市村小次郎景家 彼慶鑑:也。仍今日被5逐:供養。大驗躺僧正具信。爲5濞師。請僧七口。又爲5祈5雨。被5始ff行增水天供5 倒行始之儀。 入。御于秋田城介義景甘謂之家。 前大納言家爲。 御見物。 被立三 御事於小町口之西。 供奉人(布 Haro同日。前對馬守從五位上三善朝臣偏重死去。(年五十五)〇五日。甲戌。申刻。雷鳴雨降。日來依了炎 〇四日。癸酉。爲前大納言家御顧。奉為終爲羽院御追善。日來被擔。寫法華經百部。此形木即所,被影

农上括)候。其词。毘崎僧正道慶同被」立、車nanana。未慰倒出行列。

先隨兵。(三騎相並)

大職權少輔朝置 佐佐木壹岐前司泰綱 設河式部犬夫家村 河越掃部助泰重 常陸修理克重網

大須賀七郎左衛門置信

三番 遠江式部大夫時章 上野前司泰國

陸奧掃部助實時

次御車

二番

壹岐二郎左衛門尉 酸河五郎左衛門尉 氏家余三 上野近郎左衛門尉 **筑田三**娘 下總小太郎

河越五郎 相馬次郎兵衛尉

伊豆六郎左衛門尉 下河邊左衛門三郎

率島次郎 小野澤次郎

式部兵衛太郎 遠江五郎左衛門尉

武藤右近將監

波多野小次郎

上野十郎 土屋左衛門二郎

已上帶劍直垂。候一御車左右。 小野寺四郎左衛門尉

廣澤三郎左衛門尉

次倒調度縣

梶原左衛門尉景俊

次五位六位 (布衣下括)

遠江守朝直 越後守〔光時四〕

一番 宮內少輔泰氏

吾宴館 卷三十五 寬元二年六月

110七

101

三番 北條左近大夫將監時賴 毛利兵衛大夫廣光

四番出羽前司行義
工石見前司能行

五番 隼人正光重

六番 彌二郎左衛門尉親盛 肥前太郎左衛門尉

遠江二郎左衛門局光盛 信濃四郎左衛門尉行忠

〇十五日。甲中。敖前武州禪室第三年御佛事也。〇十七日。戊戌。 新田太郎爲之命之動。仕大番,在京。 是爲言(〇丙カ) 狀。今日評定之次。彼、經·汤汰。任 k 彼 定置 ; 之旨。 可 ; 彼 , 召 " 放所領 ; 〔一所〕 之由被 ; 定 s ; s 。 又於 ; 濱國 上野國役一之故也。而稱,所勞。俄遂、出家。但不,相。關事由於六波羅並若頭城九郎泰感等,之由。依,有一注進

「難」訴人」者。两收以前。不」可」被」成了召文街教書、之旨。彼」儲」法云云。

## 七月大

右大將軍御時。文治五年。依二殊素顯。後,建立,之後。積,數十廻見衛,之間。已及,破壞,云至。〇十三日。 五日。辛丑。永福寺並西方脇堂有: 修理之儀。今日事始也。肥前前司久良。中民部大夫元業等爲: 行事。件寺癸卯カ (〇以下十二月マデノ干支皆謀ル。今三十六卷ニ號リ又ハ私案ヲ傍皆ス)

乙丑。此程於「入遠靜量院。有「供花之儀。今日。大殿並將軍家令」供」之給。女房數豐爲,巡役「愛」動之「云云。(〇辛亥カ)。《記述》を記述

八月大

八日。戊寅。去月廿六日。閼院選挙無爲徴[遂行]之由。自[京都] 徴[申爰]。 ⑤十五日。乙酉。觸毘八幡宮放(〇丙子カ)

生會也。大殿並將軍家御參。殊儀式被人刷之。

先陣隨兵。(十人)

次倒車。(十一人。直垂帶」劍。候一倒車左右。)

御後五位六位(布衣下括)六十二人。

後陣隨兵。(十一人)

廷尉

○十六日。戊戌。同馬場之儀也。佐、有御宿顧。殊(有別)結構之儀。每事如三去年。 ○甲申カ)

十列。(五位六位等辈。十番)

流鏑馬。(十六番)

競馬。(五番)

〇十七日。己亥。於《御所南殿》。接、轉"醫大農若經"至至。〇十九日。幸赴。於《御所》自「今日」被《修三五壇(〇乙酉カ) 吾娑鏡 卷三十五 寬元二年八月 この力

法 l 至 k 。〇廿二日。甲辰。徵所御持佛堂供養也。鄭師竹中法印。爲 孔僧法曾 i 也。〇廿九日。癸亥。大殿。(○庚寅カ)

### 九月小

明春可,有一御上洛一事。有二沙汰一治定云云。

旨。依,有,其說。可,彈否。彼,召,問維縫。暗賢等朝臣。各定申云。 四不出日勿論也。但賀家不,蟬,之鳞。 但馬前司定員奉行。有「獨沙汰等。日次事。二月一日可」有「獨進發」之由。被「思食」之處。爲「四不出日」之 摺寫法華經。於「倒持佛堂」。後,率「讀」始之。定親法師奉』仕之。〇十九日。壬午。大殿。明春绚上洛事。爲言摺寫法華經。於「倒持佛堂」。後,率「讀」始之。 定親法師奉』仕之。〇十九日。壬午。大殿。明春绚上洛事。爲言 御上洛-事。去月評定。有二美沙汰\_治定之間。今日諸事奉行等被、差罪定之。○十五日。戊寅。後鳥羽院御追顧(○癸丑カ) st tr。○近日。戊辰。近江前司爲.使節.上洛。依.今出河殿御事.也。○十三日。丙子。明春大納言家可.有言(○癸卯カ) 前大納言家御輕服也。 常將軍者。 爲言彼御會孫」也。 旁有三実沙汰。 二十箇日可上上。評定」之由。 被立定シッ 六波縄飛脚参著。去月廿九日今出河相國禪閣薨御(御年七十四)之由申」之。○三日。丙寅。依:相國御事。(○辛丑カ) 日。甲子。京都使者參考。去月廿五日叙·正五位下\_給云 k。是前將軍家開院修造功云 云。〇二日。乙丑。(〇己亥カ)

保護曆林。 擇《入丙寅丙午》,不,可,有「臺忌」,一月九日吉日也。 以一件日,可 1等。 御入洛之期,戭。一日御進

| **愛。有:十六日御入洛:渚**厭谿日也。 出行可↓憚↓之。 穿可↓逡;用;九日; 云云。 ○廿八日。癸未。尼三條局卒(○丙寅カ)

去。雖爲一女姓。存一營中古儀。殊要須也。人以莫、不」惜」之。

### 十月大

|一日。丙戌。近江前司自||京都||儲縁。〇三日。丁亥。入」|夜大殿佐||天相國禪閣御事。有||除服御殺。文元奉〓(〇己巳ヵ)

者永可、令、停工止之。四一年錢。目盼以下種種品態。不、論、上下。一向可、彼、禁制、之由。彼、仰出、云、よ。 任之。〇十三日。丁酉。爲·儒後守率行。博奕等事。被、經·沙汰。變六者。於、侍者可、彼·許·之。至:下臈·(〇庚辰カ)

### 十一月小

御正體。大納言法印隆辨爲三道師。 布施百物。並雨庭二云 w。 ○十六日。 庚午。 評定之間經營事。 離掌人等。(○癸丑カ) 三日。丁巳。終日雨降。丑尅大洪水。道路懸爲「永底」。近年無」比類「云云。 今日倒臺所被」供示奏春日大明神(〇庚子カ)

向後故可之存一儉約一之旨。被一定下一云云。

## 十二月大

七日。戊寅。新將軍御禮書始也。午尅。出『御子常御所哀而。武州微』率『扶』持之。筑後守正光朝臣(布衣)(〇癸酉カ)

**寬元二年九月、十月、十一月、十二月** 

吾要館

卷三十五

111

吾裴鎬

(章) 御侍讀」也。北條左親衛以下人人出化云云。○八日。己卯。大統言乙若岩海南領察答。並令、甞、魚味、給。○○中成カン 又大殿令,食之給。彼此陪隨北條左親衛候,之。兩事說。進一御引出物。(略,之)〇世六日。丁亥。 师剋。武 申剋。於「緩緩、有」武儀。人人著「布衣」(下括)參等。武州被「献」珍飯。宛如元三。武州被「奉」結「御腰」

州並北條左觀衝等第依三失火一災。餘焰飛行。政府標立云云。〇廿七日。戊子。今日評定。大殿御上洛事。(〇癸巳カ) 立以下御物等。悉以令、災、火之故也云云。 有。延引御沙汰。是自然依f.思食立。 明泰二月九日。 必可了有f.彻清遵f.之由。治定訖。而政所火事之間。 德出

後嵯峨院(諱邦仁)

寬元四年正月廿九日。 御殷黡。 文永五年十月五日御出家。九年二月十七日。崩御(五十三)

【後漢草】院(諱久仁)後嵯峨院第一王子御母大宮院(大政大臣從一位實氏公廟女**)** 

宽元元年八月〔十日〕爲 太子:(春秋一)四年正月廿九日倒受禪。同三月廿一日倒即位。(四)建長五年 正月三日御元服(十一)正元元年十一月廿六日御睨屦。正廛三年二月十一日御出家(御法名素賢)

**闕白左大臣(良實)光明峰寺殿二男。** 

寬元二年六月一日上"表左大臣。四年正月廿八日停。關白氏長者

關白左大臣(實經)同三男。

吾宴鏡

卷三十六 宽元二年五月

寬元四年正月廿八日蒙-關白詔。爲二氏長者。內覽隨身兵仗。廿九日上三皇太子傅。依-踐祚-也。今日改-閼-白,爲、鶸改。(依三受禪」也)一月一日鹽。牛事。三月八日愈。從一位」(臨時)十月齡」內舍人隨身。十二月十

四日辭。左大臣。(今日緇政第三度上表)五年正月十九日止。攝改氏長著。

攝政左大臣。(銀經)第二度。

猪熊攝政。(家實) 三男

**巳上當將軍一代。(自)覧元二年夏。至」建長四年春こ、帝王頫爾所、拳、黻二一所。〔也〕** 實元五年正月十九日更蒙上播政部。爲「氏長者。 [賜曆身] 兵仗牛車如」元。建長四年十三 [辭] 攝改。

寬元二年甲辰。征夷大將軍從三位行左近衛權中將藤原朝臣賴嗣。 五月大(〇前参既ニ覧元二年見ユ。但記事五二詳略アリ)

五位上。又令之蒙。將軍官旨,給云云。盛時爲,此郭御使。去月廿二日令,淮發」訖。〇十一日。 庾戌。 於,將軍 五日。甲辰。〔平〕新左衛門尉盛時自,京都,軸下。所、持,參去月廿九日除書,也。新冠任,右近衛少將。 叙 從

**御方;有「闽酒宴;大殿(御出)武州。北縣左親劉等被、候、座。舞女(祇光。今出河殿白拍子。年廿二)施二人灣子**同

日。丁巳。酉甦。(前为团)大納言家并將軍有「御不例。凡近日每、人惱倒。世號,之三月病」至 云。〇廿日。 **妙曲。大稜權少輔朝霞。能登前司光村。**和泉前司行方。佐渡五郎左衛門尉基監等答"辨瀆榮」ng ng 〇十八

已未。依, 將軍家倒不例。被,行, 倒前等, 云云。〇廿一日。 庚申。 兩御所不例事。 聊有一御少被一云云。〇廿

六日。 乙丑。若君倒前不例之間。〔爲〕三河前司敎陸奉行。被〕行〕倒祈等。八座鬼氣祭。四方四角祭 一等

〒 14° 其上被、修□如法泰山府君祭。 廣晴泰□仕之。○廿九日。戊辰。爲、若君御祈。鶴罡井二所三島赴等。各資カ

被進一神馬一疋。於「若宮」。被、轉下體大般若經。其上被、修二十壇炎臨天供。

一壇 大臟卿僧正

壇 宮內卿法印

壇 一 壇 大質法印

宰相法印綠快

壇 三位法印超號

壇 璮 辨法印容節 播勵僧都嚴瑜

望 宮內卿僧都

一壇 大納言僧都

壇

三位僧都

吾要鏡 卷三十六 寬元二年五月

資率7仕之。云云。 〇卅日。己巳。若君今年令之當,太一定分,之〔厄給之〕由。助法印珍譽令,申之間。今日被三行,代厄復祭。廣

### 六月小

新雨〔之〕法,之旨。依、稜、即:鷄臣。 供米十石事。同被,仰ē下政所;云 ā。○三日。壬申。筱、行·天變御新。 勉。雷鳴甘雨下。猶不足之間。水天供延引云 hi。〇八日。丁丑。於「御所御持佛堂」。(號)入遠壽遺院」) 被 **增水天供,槙膚正具信。良辭。法印賢長。承快。賴維。定親。 隆礬。 僧部良愈。 定清。守海。 今日。於ii** 大殿御方。一字金輪信灃法印。孔雀經法二條法印。發星王法如意寺法印。天地景變。泰貞。大白星晴茂。哉 **被,始:不動倒念簡:僧廿口器=仕之。供米口別可,下。行一石,之由。被,仰:政所。師員朝臣零=行之。又可,修:** 磨師大藏쀘僧正良信。諸僧七口。布施取。防門少將(清荖)水谷左衛門大夫重鸕等≒≒。○五日。甲戌。申 星文元。將軍御方。北斗聽摩大僧正。雞師供民部駒法印。天地《樂祭晴賢等也。 又炎旱佐、涉、旬。 被、修三十 一日。庚午。將軍〔家〕御臺所。日來御不例御平該之間。今日有..沐浴之儀。醫師賴幸云 na ○11日。辛未。 被,供,審百部摺寫法華經。蓋是所,後,加,後鳥羽。御追移,也。形木則以,後勒筆。被,彫,之云 話。

供=蹇八萬四千藁泥塔。導師三位法印猷愈。曼荼羅供儀也。證錄六口云云。〇九日。 戊寅。 雨降。水天供延基八萬四千藁泥塔。導師三位法印猷愈。曼荼羅供儀也。證錄六口云云。〇九日。 戊寅。 雨降。水天供延 始之儀。今日有二御行始之儀。入二于秋田城介義景甘繩之家。前大納言家爲一御見物了 政家等所領三分二可之被,召之之趣。前兵庫助奉罪行之。〇十三日。 壬午。 將軍家御元服御任官之後。有三吉書 引云云。O十日。已卯。肥前國御家人久有志良左衛門三郎樂繼訴申安德左衛門局政尚一族五人任官專。政尚行 學中之。今日爲清左衛門尉奉行。雖申行臨時評定。所被弃捐也。又被證問注記。日奉行人遲事。自今以後可 肥前國高木東劑地頭職事。注潍鹽物狀。而故武州禪室時有沙汰。成敗事無指故不及改之云云。依遠江入道彼 事吉本續キテ有リ。三十五卷ノ同日ノ記事ト全ク同ジケレバ今略ス)〇〇十七日。丙申。有間左衛門尉朝澄申 西。供奉人(布衣上括)侯[其砌] 罡崎僧正道慶。同被、立、車云云。未觉御出。行列(〇吉本吐處三三十五卷 注進之由被仰出云云。〇廿九日。己亥。山城國平河兵衙入道墓武威達背朝政事。就被仰下今日評議。被定向 二〇七頁ニ出デタル「先隨兵云云ヨリ七番信濃四郎左衛門尉行忠マデアリ。今略ス 〇十五日〇十七日ノ記 後之法。云非御家人墨藻武威。雖被下綸旨。申子細不可及沙汰。但於双傷殺害狼藉事者。尤可有沙汰云云。 被上立。御車於小町口之

又罪科未斷之時。所望跡事被定置之間。向後殊非沙汰限五五。

#### 七月大

生態上同得安名 屋敷田畠事。稱「當知行。掠『給御下知。舒謀之間。召『返彼狀。任『貞隱御成敗。可》爲「本人。」 内上がです。 事。六月廿日掠-옮御敎書:之條。難-邏-罪科;之由。有-其沙汰。長用所,徵-止-發倉出仕,也。兩條共對馬前 光村。家村等。施、藝宝 云。 今日有二評定。 筑後國御家人吉井四郎長廣與、同御家人矢部十郎直澄。相論常國 屬。巳尅地慶。○十五日。癸丑。月蝕正現。皆虧也。○十六日。甲寅。久遠壽量院供花結顯也。大殿。將軍 伴右大將軍御時。女治五年依殊素願被建立之後。積數十廻足霜之間。已及破壞云云○十三日。辛亥。此程(○寺睨カ) 名事。召[離物]。可」被,糺。明之一至至。江新、英部水率或行之。世事自,大殿,以三三浦式部大夫家村。爲二御使。 司爲-奉行- s s。〇廿日。戊辰。(〇日數カ干支ニ鼳有ルカ。下廿三日モ同ジ) 別府左近將監成政申相摸國松 所成敗 |之由 = ; 。 次日野六郎長用與 | 平五郎季長法師。 (法名妙蓮) 相論伯盞國日野新印鄉。 同下村得分物 家入御。岡崎僧正。內大臣法印。大廠(〇駟睨カ)法印以下参集。垂髮僧徒丼俗人相分延年。每、事催」與。 於久蓀壽量院有供花之儀。今日大殿幷將軍家令供之給。女房數雖恁巡伐參勤之云,EJ。〇十四日。 壬子。天 五日。 癸卯。 天晴。 永福寺幷廟方脇堂有修理之儀。 今日始也。肥前前司久良**。**中民部大夫元業等爲行事。

別微,仰,武州,云云。今日。落合藏人崇宗并市河女子藤原氏等。(見西舊妻)七箇日參。繼在树社壇。可之書。進 起請,之由。爲一對爲前司。河內平右衛門尉等奉行。被一仰一行之,此上。平右近入道寂阿。緣田三郎入道西佛等 女論申之間。及「此儀」云 云。〇廿三日。辛未。爲「騂軍家御祈」。被\修「藥師法」。大納言法印陸辨率』仕之。 爲。御使。可如,強見,之由云云。是市河掃部尤高光法師。(法名見西)訴,申藤原氏,云。密,迪泰宗,之由云云。

### 八月大

11日。辛未。市河女子藤原氏事。於,在柄社。不,密,通落合藏人泰宗,之由。書,起請文。令, 參籍,之間。以 漫國船山內青沼村。伊勢國光吉名。甲斐國市河屋敷等者。 可,今,氏女領,掌之。至,市河屋敷,者。氏女一期 御便寂阿西佛。被,加三撿見一之處。七日七夜。無,其失,之由。各申,之。仍市河掃部助入道見西所,訴申,之信 所,之旨。成,契約,之間。任,與狀。可,充賜,之趣。有,氏女訴訟,之時。令,密,通羨宗,之旨。見西申,之。依, 之後。可,腸,見西子孫,之由。今日被,定,之。氏女者見西舊妻也。令,相嫁,之始。 若離別者。 可,知,行件所給 難、被、關之。及一起語參籍等沙汰」至至。又爲一領家。進止之所所事。御家人相傳所帶等。雖以爲一本所。無於 

卷三十六

寬元二年七月、八月

後。西剋還御。供奉人行列。 會也。大殿并將軍突御參。先有「御祓」。防門少將清基爲「陪膳」。水谷左衛門大夫重輔候」夜送。御『瞻舞樂』之 六日。 閩院灃華無爲被..遂行.之由。〔自〕京都被¸申+送之,云 ·s。 ○十五日。 癸未。天痿。勸罡八幡宮放生

### 先陣隨兵

河越掃部助泰重 上總修理亮政秀

肥前太郎左衛門尉胤家

隼人太郎左衛門尉光羲 上野關四郎左衛門尉時光 天野和泉次郎左衛門局景氏

相摸右近大夫將監時定 大會職兵衛尉長泰 千葉七兒太郎師時 蕊江玄語大夫時章

### 次御車

木村太郎政綱 佐竹八郎助義

伊東六郎右衛門尉站盛 式部兵衛太郎光政 武際石近將監策照 千葉次郎泰胤

海上五郎胤有 腦谷十郎經道

巳上十一人。直垂帶劍。候獨車左右。

立河兵衛尉基泰

葛山次郎

平新左衛門尉盛時

御後五位六位。(布衣下括)(〇底本ハ組版ノ爲ニ人名ヲ前後セレバ命団本ニ據ル)

**闘左衛門尉政**泰 宇佐美左衛門尉祏泰 安積六郎左衛門尉酤長 加賀民部大夫康村持 宍戶壹岐前司家周完 佐佐木壹岐前司泰綱 前太宰少貳爲佐 上總權介秀胤 前右馬權頭政村朝臣 爾次郎左衛門尉親盛 小山五郎左衛門局長村 攝津前司師員 宮內少輔泰氏 淡路又四郎左衛門局宗泰 伯耆前司清親 **駿河式部大夫家村** 能登前司光村 加藤左衛門尉行景 肥前太郎左衙門尉胤家 遠江次郎左衛門尉光縣 梶原右衛門尉景俊 伊賀前司時家 但馬前司定員 毛利兵衛大夫廣光 陸與掃部助實時 遠江守朝直 相馬五郎左衛門尉胤村 伊賀次郎右衛門尉光泰 容日部甲斐前司實景 〇吉本人名ニ前後アリ) 出初四郎左衛門尉光家 同六郎兵衛尉時連 佐渡前司基綱 秋田城介證景 北條左近大夫將監時期 大河戶民部大夫俊義 大藏權少輔司廣 甲斐前司家秀 駿河五郎左衛門尉資村 但馬兵衛大夫定節 若疾前司泰村 武藤左衛門尉景賴 隼人正光豆 出羽前司行義 越後守光時 發師寺新左衛門尉政氏 大須賀左衛門尉胤氏 佐渡五郎左衛門尉基隆 壹岐六郎左衛門局朝清 常陸修理亮重穩 薗田淡路前司俊基 江石見前司能行 下野前司泰尉

吾妻鏡

卷三十六

寬元二年八月

内廣七郎左衛門尉盛繼 信濃四郎左衛門尉行忠 出羽次郎兵衛尉行有者 後際次郎左衛門尉基親 佐竹六郎次郎 一宮善右衛門次郎康有 小野寺四郎左衛門尉通時 上野三郎國氏

阿曾沼小次郎光綱 木內次郎胤家

後時暗兵

小山下野四郎長政 上野前司泰國 宇都宮新左衛門局胡甚 三河守賴氏 城次郎賴景 遠江五郎左衛門局盛時 土屋次郎時村 棍原左衛門太郎景網

武田五郎三郎政綱 小野澤次郎時仲 山內藤內通景 (延尉)

〇十六日。甲申。天歸。穩毘馬場之儀也。 依、有「御宿願」。殊有「結構之儀」。每度如「去年,以「五位六位等」。

傷二十列的立藏馬役人等。仍昨日雖,令二供率。今日爲三件役二之體者。被,止,供率,云云。午一尅御**多**宮。御身

固以下事。同一昨日御出一云云。

馬場儀

十列

一番 長掃部左衛門尉

二番飯高彌次郎衛門尉

四番 大多和新左衛門尉 三番 紀伊次郎左衛門尉

五番 遠江六郎左衛門尉

六番 狩野五郎左衛門尉

八番 肥後四郎兵衛尉 一七番 伊勢五郎左衛門尉

九番「肥後四郎兵衛尉」

十番 土肥次郎兵衛尉

流銷馬

北條左近大夫將監 長江八郎入道 (射手。武田五郎三郎。的立。宗左衛門大夫) (射手。子息八郎四郎。的立。能登前司)

(射手。孫子願四郎。 的立。攝津左衛門尉

佐渡前司

**西**獎鏡 城介 上總介 卷三十六 寬元二年八月 (射手。子息次郎。的立。押垂左衛門尉) (射手。子息六郎。的立。 彌次郎左衛門尉)

五 四 番

吾婆鏡 出羽前司

九番 八番 壹酸六郎左衛門尉 和泉次郎左衛門尉

七番

小山五郎左衛門島

十一番 近江 [壹岐] 前司

一十番

春日部甲斐守

伯耆前司

十三語 十四番 信濃民部入道 上野入道

十六香 十五番 若狹前司 右馬鷹頭

灣馬

(射手。子息次郎兵衛尉。的立。 狩野五郎左衛門尉) (射手。 (射手。上野十郎。的立。武藤左衛門尉) 阿曾沿七郎。的立。出務四郎左德門尉

(射手。子息左衛門次郎。的立。和泉六郎左衛門尉)

(射手。 (射手。子息次郎兵衛尉。 (射手。子息五郎。的立。 能登四郎 左領門局 舎弟四郎左衛門 討。的立。 濟路四郎左衛門尉 的立。小野寺四郎左衛門局

《射手。子息六郎左衛門尉。的立。宇佐美與一左衛門尉

(射手。子息近郎兵衛尉。的立。大須賀七郎左衛門尉) (射手。 舍弟近 雕左衛門尉。 的立。 宍戶壺岐前司) (射手。仲賀四郎左衛門尉。的立。 薗田淡路守

天。 雅樂左衛門思。右。秦次郎府生隸種)

(左。下條四郎。右。秦三郎清題)

定。

富田次郎兵衛尉。

石。

造河頭次郎)

四番(左。河村小四郎。右。高橋六郎兵衛尉)

五番 (左。淺羽左衛門四郎。右。河村三郎)

瓊法,云云。○廿二日。庚寅。天爨。御所御持佛堂供養也。導師竹中法印。 爲三七僧法愈,也。○廿四日。壬晴 〇十七日。乙酉。於「鴌所南殿」。被」轉三讀大般若經,云。〇十九日。 丁亥。於「同御所」,自,今日,被上修,五

申交名」之旨。被上仰一守護一至一会。又自一今出河殿。被上中事。為一緒津前司師員「朝臣。佐渡前司基綱等奉行。 仰」地頭御家人等「訖。但於「行向之辈」者。被「感思食」之由。可「被」仰遺。至『不」行向」之族』者。可「被」註』(如)の一般「一般」(如)の一般,不可以,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种 辰。伊勢國阿曾山并能野山悪黨峰起之間。今日有一臨時評定,被,經,御沙汰。爲一征伐,可一行向一之由。被,

御時。以「別儀」。被「定置」之間。帶「代代御下文」、所、致「沙汰」也。不」可」被「准」中餘國守護沙汰」事也。但細無シ

有沙汰撿非違所職]以下條條,也。守聽代兵庫大夫登範。非法問事。於三鎭西守護成敗事,者。自,若大將埔家

細非法由事。被示尋下,可,被,申:左右,之由。及:辯儀,云 k。○廿九日。丁酉。大殿明春可,有:御上洛,事。

有三沙汰。治定云云。

九月小

吾妻鏡 卷三十六 寬元二年八月、九月

之。 旁可,被,用,九日,云云。○廿日。 戊午。 彼,行,天地,寒變祭。大膽棲大夫維籲朝臣率,行之。○廿八日。 九日吉日也。以一件日。可以是一个人洛之期,」數。一日街進變。有一十六日御入洛一者。原對日也。出行可以 朝臣。各定申云。四不出日勿論也。但賀家不、憚、之歟。 保憲曆林。擇,入丙寅丙午。不、可、有、禁忌、二月 **率**--仕之。〇十九日。丁巳。天霽。大殿明春卻上洛事。爲--但馬前司定員奉行。有--御沙汰等。日次事。 二月 行等被¸差ッ定之。○十五日。 癸丑。 後鳥羽院御邉移摺寫法龗經。於「御持佛堂。 彼、孝、讀ッ始之。 定親法師云 ホホタ 暑 地震。○十三日。辛亥。明春大納言家可」有「御上洛」事。去月於「醉定」。有「共沙汰」。治定之間。今日諸事奉 由。被↓定;之当。○○五日。癸卯。近江前司龢/使飾/上洛。依/今田河殿御事/也。○十一日。已酉。亥剋小 子。晴。戌剋。六波羅飛脚憂著。去月廿九日。今出河相國禪閣慕卻(卻年七十四)之由申」之。〇三日。辛 己未。寅剋地震。今日尼三條局卒。雖、爲。女姓。存、營中古儀。殊與須也。人以莫、不、悟」之。丙寅ヵ 丑。依:相國御事。前大納言家御輕服也。常將軍者爲:被御曾孫:也。 旁有三共沙汰。二十箇日可止上部議,之 一日可」有「御進發」之由。被「思食」之處。爲「四不出日」之旨。依」有「我說。可」帽否。被」召,問維範。時賢等 一日。己亥。晴。京都使者參著。去月廿五日愈上正五位下一給云云。是前將軍家開院修造功云云。〇二日。庚

### 十月大

沙汰。變六者。於,侍者可以被、許、之。至,下臨,者。永可、令,停止止之。四一半錢。目勝以下。種類品態。不 率--仕之。○九日。丙子。御所被5始+行御祈等-H H。○十三日。 庚辰。 爲-備後守奉行。博奕等事。彼5經-一日。已已。近江前司自『京都』歸參。〇二日。庚午。入」夜。大殿佐』大相國禪閤御事。 有 除服御祓。 文元二

論上下。一向可,被,禁制,之由。被,仰出,云云。

故可,存,檢約,之旨。被,定下,云云。〇廿二日。已未。天晴。今曉歲星入,火微宮中,之由。司天申,之。 酉。天晴。今曉熒惑入₅犯互庫門星」之由。司天等申」之。○十六日。癸丑。 評定問經營事。 雜掌人等。向後 御蜜所被5供壽蹇春日大明神御正體。 [也]大納言法印隆辨爲「遵師。 布施百物。 丼南廷二mm。〇十二日。己堂 III日。庚子。終日雨降。丑剋大洪水。道路悉爲[永底]。家屋流失。資財紛散云云。近年無[比類]云云。今日。

## 十二月大

一日。丁卯。天晴。卯剋地震。○七日。癸酉。天晴。新將軍御讀書始也。午剋。出"御常御所京面。武州後太 吾妻鏡 卷三十六 寬元二年十月、十一月、十二月 二三七

吾妻鏡

帶。今日。大納言家乙若君御前御著符。幷令-魚味-給。 申刻。於-經殿-有-其儀。人人著 布衣。(下括)為 率\_扶\_持之。筑後守正光朝臣。(布衣)爲-御侍讀」也。北條左親衛以下人人出仕云云。○八日。甲戌。天晴風

兩事訖。進一御引出物。 集。武州被、献。珫飯。宛如三元三,武州被、奉、結、御腰。又大殿令、食、之給。彼此陪廢北條左劉衛候、之云、よ。

大殿御方

超级守

一御馬(置、鞍) 小山四郎

二御馬(同) 大隅太郎左衛門尉

同次郎

同元郎]

將軍家御方

御劍

一御馬(置)鞍) 肥前太郎左衛門尉 (佐原) 同四郎左衛門尉

彈正衛門尉

二御馬

同

同一郎

新居(置) 若君御方

御馬(置、鞍) 甲斐太郎

非·其跡,充-行勳功·之所 [領] 以下 [別] 御恩坤。相加可, 勤仕, 之由云云。○十八日。甲申。 天晴。 子刻月宛 犯,嚴星,之由。司天等豫申。今夜。大殿御方被,始,行御祈等,云云。八十日。丙戌。爲,大膳大夫師員朝臣奉行。 大友式部大夫賴泰申職人事。有「其沙汰」。而可」止三五位記」之由。被二學申,之條。有、憚之間。以三六位子孫「時 〇十二日。戊寅。 御公事問。於」不」被」仰書下各別,者。 父祖跡知行。 各寄合。隨,分限,可」動電仕之。 又雖」 衛物等。悉以令.炎.火之故也。○卅日。丙申。天晴。今曉。莀是入.犯太微右執法上辯是。相去一寸計云 w。 火 失 左親衛等第依1失火150余焔飛行。政所燒亡≒≒。○廿七日。癸巳。天歸。今日評定。大殿御上洛事有1延引 〇廿四日。庚寅。天晴。大殿御祈等重被,行,之。依,有,天變,也。〇廿六日。壬辰。天晴。卯刻。武州丼北低 可,被,中,之。自身者御上洛之睦。於:京部。有:匈計。可,被,任:云馬助,之由。治定。被,仰言智頭兼,云云。 御沙汰。是日來依言思食立。明〔春〕二月九日必可,有言頌進經;之由。治定訖。而政所火事之間。頌出立以下

# 寬元三年 乙巳

正月小

**吾妻鏡** 卷三十六 寬元二年十二月、同三年正月

一日。丁酉。天晴風烈。及-深更-雷鳴。今日垸飯。武州沙汰。 進物役人。 御劔。 北條左近大夫將監。

度。能登前司光村。御行腾。三浦五郎左衛門局資村。○九日。乙巳。天晴。有,御弓始之儀。 駿河三郎 印東次郎

二番 非伊介 工際八郎 修河左衛門尉 横腾七郎

万番 小笠原七郎 山內兵衛三郎

四番

便板次郎

今日有「部定」。西國諸社神職之體。俗。耶於神威。令」何二人庶」之中。連連佐、有「共開」。可「相鎭之趣。所,

仰,道六波羅,也。共狀式。

西國神人押領使等。或平氏。或以三甲乙人之所從。令之補三神人。勵好二寄沙汰。太略令之管,領領家地頭之所 可,被「停止」之由。度度被「仰下」。雖所詮爲,被「相」尋所存。可、召引下其身於關東,之狀。依、仰執蓮如」件。 粉。致:嗷嗷沙汰;之由。有:其間;事皆者。所行之企。甚濫吹也。本神人之外。於:新神人;者。觸:由本所。早 寬元三年正月九日

武藏守

證上 相模守殿

〇十一日。丁未。陰。戌剋雷鳴兩離。〇十五日。辛亥。月蝕正見。〇十八日。甲寅。天變。卯剋地還。〇廿日。 關大允晴茂朝臣進二勘文。其後武州以下人人被上参三倒所。彼上豫三申天變事,之由也。 大殿於「廣倒出居」有「翻對 天晴。 正剋。 客星出。現于天帝垣巽斗度,云云。〇廿八日。甲子。天晴。 寅刻。 客星猶牛宿南出現。 卯剋。 前陰 已慰謂鳴。今日。大納言家可、註ª進父祖代代奉公次第;之旨。被、仰录舍廣闽出居录;云云。○廿七日。癸亥。 内辰。天霽。未剋地隱。今日京都使者參著。去十三日。將軍家今、象·近江介·給云云。○廿一日。丁巳。天晴。 面。此間。筑後左衛門次郎知定著:子若狹前司座上。仍聊喧嘩云云。〇廿九日。乙丑。天陰。客星不」現云云。

### 二月大

及·評議,·K·S·O七日。壬申。天暗。大殿丼將軍家御『參鶴罡宮』。皆御車也。今日變來御祈等。被「行」之。 於,選方,行之也問。入,南極,訖顯之旨。各申之之。但馬前司定員奉,行之。〇五日。庚午。可,禁,尚殺生,之由。 千神祭 (晴賢) 圖星祭 (晴茂) 等也。○11日。丁卯。天晴。自1去夜戌尅;至1今曉;召1聚司天之寝;於 御所; 一日。丙寅。天晴。客星見·秦牛度。行度二夜二丈也云云。今日有:天變獨耐沙汰? 天地與變祭(泰貞)三萬六辛 可」何『觀天』之由。被「仰下」之間。泰貞。晴茂。晴賢等朝臣。侯』東侍南緣,終夜難上窺」之。客星不言出現。

大殿御前前。

區星祭 (晴茂)

將軍家御祈。

三萬六千神祭(〈晴賢〉〕

**\$**心冰冰,之由。 可、彼、仰, 〔畢。 必不可俟弐 目。 其外西國著守被定置旨可彼沙汰之由。 可被仰〕 遺六波羅,彼 西國守護(人力)奉〔行〕事。於「鎭西」者。佐、驾三遠國。不、相『鎭狼籍」之間。任三石大將家御時之例。可、 藏候,之由。所,微,仰含,也。但馬前司定員緣,行之,云云。〇十六日。 辛巳。 諸廟守護人沙汰事。有, 其定, 日來有二個飲水之氣。又令」類「個陰」給。仍彼」結二番贈道時長。賴行。忠愿。以長。廣長等。各一日一夜可一 髓勘文廟。令↓見:子僧正卉院園法即等:給。是得:"共意。爲」令↓抽:御祈丹誠 :也。○十日。己亥。天晴。大殿 朝臣進二勘文。忽符。合于晴茂申狀,之間。 直蒙:劉盛仰,云云。 頃之大納言家人,御鄭僧正得堂壇所。 召。田継 客。被 · 轉 · 讀大般芳經。大約言法印以下添,什之。〇九日。 甲戌。 天晴。第冬廿七八兩日客星出理事。維範 於一兩處。結顧云云。總使能登右近大夫仲時。奉行攝津守師員朝臣云云。〇八日。癸酉。天晴,於「獨毘八幡 此得前等。各於「重第」修」之。但天地災變須者。奉,爲大殿。自二去五日,於「淘所。被」行。泰貞奉,仕之。今夜。

| 季= 仕七曜供 | 云 k o ○廿四日 o 己丑 o 天晴 o 大殿御勞車 o 魇增氣 o 令ュ結=番轡師。雖,彼ュ如! 御療治。 及一つ。仍今日有一つ山。不一可一有一別御事,御增減期。丙丁壬癸之由。陰陽師七人一同中」之云云。師員朝 | 丙戌。天晴。重御前。泰貞蹇#仕咒咀祭 l \ x \ c ○廿二月。丁亥。天晴。仝夜。被、行 若君御前。 臣爲。奉行,云云。〇廿五日。庚寅。天晴。於,入遠壽量院。被,供,養八萬四千墓泥學。 法印國意爲 淳師。 諸基為一章不行,云云。〇廿五日。庚寅。天晴。於,入遠壽量院。被,供,養八萬四千墓泥學。 法印國意爲 淳師。 諸 ○廿日。乙酉。天晴。入√夜。被√行→若君御〔前御〕祈等;靈氣祭(晴賢)鬼氣祭(匱資)云云。○廿一日。 ★ ★。○十九日。甲申。天晴。辰尅。若君御前有「御不例之氣。仍仰」宮內卿法印。被、修「雞師謹摩」云云。 法印珍譽

大夫等取「布施」。 腔間道俗。群参如、垣。今日被、行二大殿御不例御祈禱等。 七增藥師御修法也。 中壇

大台王

壇。 卿僧正 大僧正御房

一壇。信濃僧正

一壇。如意寺法印 一壇。大夫法印

) 帥法印 一壇。民部劑法印 一壇。辨僧都

壇。

不動御修法 大僧正御房

此外。一所三島宮本地供。於「鶴罡。大般若經轉讀事。丼泰山府君咒咀靈氣等祭皆始。行之。

**吾妻鏡** 卷三十六 寬元三年二月

### 三月小

【數個座於泰貞座上二丈許外。】 御都狀御位署被¸加;御〔自〕策; к к。美邊前司親實率=行之。○卅日。乙址。 府君祭。泰貞。 暗賢。 촵俊。 國繼。晴秀。廣資。以平等率,仕之。大納言家(御衣冠)令,出,向祭庭,給。 御,参與亞八幡宮並龜介山王寶前等。其後還,御丁幕府「Hangan Ko 成就爲」聖星卻前。於「御所。被」行「七座泰山 光別當犬騷谷坊。是依5可2被5立三1所奉幣御使。爲:御精進;也。〇十九日。甲寅。天晴。自言日光別當坊。大 李亥。天晴。爲《聖星御祈》於「御所"。被」行「天地寒變祭"。宣賢朝臣奉示仕之「云 ha。 戌刻。 大納言家人,御于日鑒 長。賴幸。以長。廣長。大學〕等賜,緣。各創繳〔一朡〕御馬〔一疋也。師負朝臣奉行〕給,之。〇十六日。 始《行鄠星御新,〇十四日。己酉。天晴。將軍家御不例平滅之間。今日〔未刻〕有「御沐浴之儀」。 者参著。今月一日二日兩日贖天點星出現。晴續朝臣最前申」之玉云。〇十一日。丙午。天晴。入」夜。彼」 始f行御祈籍,云云。○六日。辛丑。天晴。 將軍家御祈事。 重被,修,之云云。○八日。癸卯。天晴。京都使 太惠勳元 云°○五日。庚子。將軍家御不例事。月來聊雖.有.御溫氣。不,及.鶩御沙汰。今朝御增氣之間。被,大 一日。丙申。天晴。寅尅。蓼星見,室壁之間。長二尺云 云。連日客星鄠星無,出現之例,云云。申子兩時地震。

諸人問計事。被之學奉行人,之處。一方遁避之由即。依之有,其聞。 自今均符。 相謂獨奉行人。可之註,交名。

就一後狀。可」有二誠沙汰一之由被一仰出。加賀民部大夫奉示行之。

### 四月小

六日。庚午。天晴。入道從四位下行遠江守平朝臣朝時。(法名生西)卒。年五十三。數月惱,陶氣寢病等,云云。 公私莫√不,惜,之云 k。 ○廿一日。 乙酉。 天晴。左馬頭入道正義自,美作國領所。稱,將來之由。獻,豫於御 所,彼猿舞蹈如二人倫。大殿並將軍家召。覽于御前。爲二希有事,之旨。及二獨沙汰,敎陰云。是匪三直之事一歟。 〇廿二日。丙戌。鎌倉中保保奉行人等。今二存知:可,致,沙汰,條條。今日被,定。 佐渡前司基綱爲,奉行,

一不」作り道事。

保司奉行人可一存知一條條。

- 一差。出宅擔於路事。
- 一作,町屋。漸漸狹、路事。
- 一造。懸小家於蔣上事。
- 不一夜行事。

者。可」被一酸却一之狀。依」仰執蓬如」件。 右以前五箇條仰。保保奉行。可上被上禁制」也。 月相非獨之一後。七〔个〕日於二立、之者。相非具保奉行人者使

寬元三年四月廿二日

武藏守

〇廿七日。辛卯。蓀綱寫,去廿二日御数書。今日相。觸保奉行人,云云。

### 五月大

紀。彼 · 竹· 美濃國芥見庄於山田鄉。可 · 爲:萬年入道御使 · 之由云 · 云。清左續門尉蹇皇行之 · 云 · 云 · 函 · 〇九日。壬記。 之旨。難,及:改沙汰;之由。彼:仰下,云云。 〇廿二日。乙卯。天曇。濱御倉內。小蛇出來。五六箇日惱測。問 寅。金津藏人次郎資成申。上總國新田庄內米澤村名主職事。以,縣物狀。雖,申,子細。 文曆御下知爲,相違 時。令u不參。[不图] 記·申詢」者。可」說·申安名。同可」彼·處u其咎」云云。又蔣國守護禮頭等。不、精子入渡 條。〔自由也〕奉行人催促。過「五箇度」者。能爲、被」此。淮交名,可、被」處「罪科」也。亦奉行人。訴人參對之 三日。丙申。今日諸人訴訟事。被之定主法。所謂被、仰。下問註所,之處。皆、事於左右。當參之罪令,難遠之之

**幷造作(可被廣女房局幷御廳)以下條條有其沙汰。依之爲御方違日來縣被點遠江守亭(御所巽方)自後第御** 之所無其憚〕有,其儀,云云。○廿九日。壬戌。晴。武州有,御不例。令之息,黃疸,給云云。 x x ]。○廿六日。己未。天晴。大納言家被上率上醫 御所於將軍衛方。仍 [自今經復方遠自將軍御方者御造作 **厩营于西方。 至秋節可爲王相方御遠之間。 以大僧正御房( 專良) 御壇所。 被定御方遠之所。 自今夜渡御** 後、約武州武陵図乃貢」云云。○「廿三日。丙辰。天霽。將家軍(御蔵七)依可有御嫁娶。日次(六月廿日) 今日申趙遼死云云。仍爲一平左衛門入道庭阿率行。彼」行二卜筮並倒前等一云云。是武州令一管領」給之庫倉也。

### 六月小

也。〇七日。庚午。鎌倉中民居。每人用北京一經續松一若一夜討殺害人等出來之時一者。就是。面而取私明, 会泥法華經五種〔妙〕行」也。陰師三位法印賴策。是又被、奉、訪、後鳥羽院倒菩提」ww。 ○十四日。丁丑。 可,奔出,之由。彼,觸,仰于保保。清左衛門,尉。萬年九郎兵衛尉等奉『行之』〇十日。己酉。天晴。彼,供,蹇(()) 法會也。三位法印類聚爲,薄師。同日被上修上法華五種「妙」行。導師卿僧正(良信)[云 k] 是後鳥羽院追驅 三日。丙寅。天晴。被之召。奚右筆之雖。於一入遠語量院。一日中被上書。寫五部大乘經。則有一供養之儀。七信

修三日曜供。助法印珍譽奉仕去 n。〇廿七日。庚寅。天晴。爲三同御祈。被、行·羅睺是祭。晴賢奉·仕之一但馬 浴,給。醫師時長朝臣。賴幸。廣長賜,祿。各御馬一疋。御劒一腰まま。 ○廿日。癸未。大納言家御祈。被」 前司定員所、令.沙·汰雜掌,也。今日戌剋。武州花第「放武州禪室北降」並左親衛亭各有,移徙之廢,云云。日 營二大納言家御祈。被、修二六字供。法印隆辨率任云云。○十九日。壬午。 武州御不例平滅之間。今日今·沐

京新造功已成云云。

### 七月大

〔一日。癸巳。天爨。日蝕現。〕○五日。丁酉。天晴。前大納言家。(賴經)於·入清壽董院·彼、溪·御素懷。 ○[十三日。乙巳。武州於御第被行四角四方鬼氣等祭云云○十六日。戊中。月蝕正見。]○十九日。辛亥。 家,給之間。來十日可,被,雖,徇應侍北對。依,當,丙方,爲,今,違,秋節,給,也。家村家自,御所。北方也まま。 家爲,御方遠。 废。御若狹前司泰村之家。 御騎馬也。 供奉人皆爲,步儀。 是入道大納言家令之奉,讓,即所於將軍 來猶素懷之上。今年春比彗星客星示.變異。又細惱等重疊之間。思食立給云云。 〇六日。戊戌。天晴。將軍 御戒師。毘崎僧正(成既)御剃手師僧正。揖燭院國法印也。讃岐守鶏寶。(京帶)兮-峯--行此事-云 n。是年御戒師。毘崎僧正(成既)御剃手師僧正。揖燭院國法印也。讃岐守鶏寶。(京帶)兮--峯--行此事-云 n。是年

等。扈從。是非一殿重之儀。以「密儀」先御祭。迫可」有「露顯式」云云。今日天地相去日也。自雖」有,先例。殆 修管:子七箇日。 忽令。得: 少減、給云云。 〇廿六日。 戊午。〔天晴〕 今夜武州御妹。(號] 檜皮姬公, 年十六) 於「幕府,殺」修三六字供,大納言法印陸辨率。仕之一式云。〇廿日。王子。御所修理之後御移徙。不上及,儀式。 不一十心一之由。雖一有一個由之聖。不」能一個許容。被上逐上之云云。 **爲**. 將軍家御藝所。參銜給。近江四郎左衛門尉氏信。小野澤二郎時仲。 尾藤太景氏。 下河邊左衛門次郎宗光 今夜內內入御云云。C廿四日。丙辰。於「武州第,法印(隆辨)被、修「如意輸供,依」有「御不例氣」也。而動

竞孝俊等。爲,因人,各被,召見其人,(人囝有)泰繼大蔵權少輔景朝。 預¸之。 孝俊。馱三郎八郎入道則俊。經一獨沙汰,被¸召□陰陽道霆;之上。参河守数隆及,寡勘¸云云。○二日。甲子。天晴。斶刻博士泰經。大膳權等。 蒙氏, 訖。依,今, 鸞顯。及, 此御沙汰,云,云。○五日。丁卯。武州不例平減事。併依, 大納言法印(陸辨) 所精麗 日并九郎<del>奪也。泰繼孝俊等者。</del>李尚朝臣舍弟也。 而於三爲繼兄之家。 去年正月廿日。 殺事李尚嫡男右京兒 一日。癸亥。天晴。依、爲、鶴罡八幡宮神事,將軍家入。御持佛堂郎,此所自,御所。當三子正方之東,否。被人 卷三十六 寬元三年七月、八月

丑。天晴。鶴罡八幡放生會也。將軍御出。每上事被上繼,花美1 云 云。法會無樂。事終。及「南冠」。還倒云 云。 功」之由。有"共浊法。今日。入道大納言家以"御自総御書。被"戲仰。剥令"溪"御劍"給云"云。〇十五日。丁

「御出行列」

先陣隋兵

提原右衛門局景俊 上總式部大夫時秀 阿曾沼小次郎光綱 駿河五郎左衛門局資村 千葉次郎泰胤

式部兵衛太郎光政

越後五郎時員

遠江四郎時仲

次諸大夫

北條六郎時定

相摸八郎時隆

次殿上人

次御車

伊東二郎酤朝 大會稱次郎左衛門尉長經 預騰左衛門尉基時 小野寺四郎左衛門周通時 雅架左衛門時景力 上野十郎朝村 上總六郎秀景 平次左衛門財實俊 武藤四郎賴隆 能谷次郎太郎武重 梶原右衛門三郎景氏

佐佐木孫四郎泰信 善右衛門次郎康有 淡路又四郎宗泰 橋嶐磨余一公員

次御劍役人

次御調度役人

若狭前司泰村

伊勢加藤左衛門尉

次御後

五位(〇吉本へ御後ニ續ク)

江石見前司能節 佐佐木壹岐前司泰綱 伯答而司清時 秋田城介壽景 相摸右近大夫將監時定 上條美作前司行網 前右馬權頭政村 越後右馬助時親 遠江大喊少輔景朝 北條左近大夫將監時賴 出羽前司行義 前刑部少輻忠成 上總權介秀胤 但馬蘭司定員 攝津部司師員 遠江守朝直 甲斐前司泰秀 殿河式部大夫家村 大殿標少輔朝质 遠江右馬助清時 大宰少貳爲耐佐 和泉前司行方 內際肥後前司盛時 上條修理亮長高 能登前司光村 毛利兵衛大夫廣光 宮內少輔泰氏

吾裝鏡

卷三十六

寬元三年八月

| 沢     |            | P12         |            | -200        | m's      | 150            |
|-------|------------|-------------|------------|-------------|----------|----------------|
| 次後陣箔兵 | 大曾称左衛門尉長泰  | 伊賀六郎左衛門尉朝長  | 上總五郎左衛門尉泰秀 | 若疾次即景村      | 但馬兵衛大夫定範 | <b>\$</b> 人正光重 |
|       | 三村親左衛門周親時  | 廣澤左南門局實能    | 開語太左衛門樹康義  | 大須賀次郎左衛門尉胤氏 | 陸奥掃部助實時  | 筑前前司行泰         |
|       | 信漢四郎左衛門局行忠 | 宇佐美藤內左衛門尉祜泰 | 肥後次郎左衛門尉景氏 | 壹岐六郎左衛門尉朝清  | 足利次郎兼氏   | 伊勢前司行綱         |
|       |            | 常陸次郎兵衛行雄    | 伊賀次郎左衛門尉光民 | 和泉次郎左衛門尉行章  | 上野三郎國氏   | 伊賀前司時家         |

幸島次郎時村 足利三郎家氏 上野五與兵衛問軍光 佐渡五郎左衛門尉基隆 土屋新三郎光時 下野七郎經網 善右衛門五郎康家 出初六郎兵衛行有

今日。武刑不例減經之間。大納言法即(陸辨)令、結題行法。歸一本坊。仍武州以二宮內兵衙尉,爲、使。被、 灣遊廳。井馬。卷編三十疋、又左馬頭入道正義。秦絲二十疋。 吳綿百兩同浍上之。此外若狹前司。秋田城介 等而而被、質之。件不例平喻。偏依、爲:關東大區一也去去。〇十六日。戊寅。天顏快霽。鶴罡馬場之儀。殊彼言 結構。辭也如三法年。將軍御出供率人同「昨日。有「御捧幣。昨今又有」御献。 晴賢俠」之。 防門少將(潛基)己の同

尾張中將爲一陪膳。水谷右衛門大夫重輔動一役签。此上。大納言法印(陸辨)被L條「御加持、Hix。 馬場儀結構

周1去年。希代壯調也。入道大納言家於1種數,有1御見物1×1×0馬場廢。神子田樂馬場廢等如1常云云。

十列

大隅太郎左衛門尉

豐後十郎左衛門尉

二番

三番石戸左衛門尉

四番 足立太郎左衛門尉

五番 三浦新左衛門尉

六番加地七郎右衛門尉

七番田中右衛門尉

八番 相馬四郎兵衛尉

九番 佐貫次郎兵衛尉

十番 佐原六郎左衛門尉

統鏑馬

吾契鏡 卷三十六 寬元三年八月

三四三

| 在馬續頭 (射手。併質六郎。的立。石見前司能行) 北條左近大夫將監 (射手。祖馬左鄭門三郎。的立。上總式部大夫) 相馬小五郎 (射手。祖馬左鄭門三郎。的立。上總式部大夫) | 副<br>分手。                     | 淡路四寫左領門尉 (射手。子自上野入道    | 長村(舟手。              | 出初前司(射手。子自              | 信憑民部入道(射手。子              | 佐波蘭司(射手。四          | 上總介(射手でス              | 小笠原六郎 (射手。日      | 伊豆人道<br>(射手。同    | 長江四郎入道(射手。同               | 吾娶鏡 卷三十六 宽元三年八月 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| (射手。伊賀六郎。的立。石見前司作(射手。伊賀六郎。的立。上野古(射手。武田五郎六郎。的立。上野古(射手)。                                | (射手。 渡                       | (射手。子)                 | () 当。山              | (射手。子                   | (射手。子                    | (東平の質              | (射手。て                 | (射手。日            | (射手。日            | (射手。同                     | 宽元三年            |
| 和泉二州左衛門高東武部大夫)<br>『武部大夫》                                                              | 遊部石衛門四郎。的立。 <b>豐後</b> 河鄉左衛門尉 | (射手。子息觸图館。的立。肥後次寫左衛門員) | 山內兵衡三郎。的立。肥前四郎左征門尉) | 射手。子息  鄭長衛尉。的立。肥前太鄔左衞門尉 | (射手。子息四郎左衛門局。)的立。宮內左衛門尉) | 隱岐左衛門四郎。的立。內藤傳後前司) | (射手。子息六郎。的立。內藤肥後前司盛時) | 同四郎太郎。的立。前与人正光重) | 同五郎七郎。的立。壹岐前司泰綱) | (射手。同小次郎。〔(孫)])的立。遠汇大陸少輔) | 八月              |

競馬 一番

二番

(左。工藤右衛門次郎。右。秦二郎府生)

(左。富田二郎兵衛尉。右。相良顯五郎)

三番 (左。本間三郎兵衛尉。右。河村小四郎)

(左。山口三郎兵衛尉。右。下條四郎)

(左。樟曾穪小二郎。右。葛西又太郎)

內外御前轉變座。入」夜始=行之一云云。○廿日。壬午。天晴。同御所。代厄祭後,後,之。文永朝臣奉=仕之。 依。武州祈禱事。甚窮屈。剩及,發病,之由。頻雖。辭申。 仰及,再三。令,領狀。即參。猶闽所中,云云。此外。申寧 今日。自三一條殿。被、進二小平。御賞統卿如、休三御辛苦」云、4。〇二十九日。辛巳。天鑄。御不例事者。御頌 〇十八日。庚辰。天晴。巳尅。將軍家假御不例。邪氣云云。 、應令鹽給。 頗增氣邪氣相交御之由有其沙汰。於倒所中被行如法泰山府君大土公等祭。於同巽方有關星祭。內 御祈禱事。被、仰···付大納言法印。(隆辨) 日來

吾婆鏡

不快之間。彼行千度傳藏。入夜於御所有其儀。如法泰山府君祭晴賢奉仕之。被下祭料之上。被加御馬一疋 (置白鞍) 御劍(銀行) 等讃岐守親實(衣冠) 爲御使 x x。] 〇廿四日。丙戌。天晴。今日彼、行.靈所御敵。御不例御祈云云。〇 〔廿六日。戊子。天晴。將軍家倒不例爲

### 旭月小

言家。被上進上御馬德顯等於彼婁下本坊。隼人正光重。爲上御使。被上副上御自樂御書。共詞曰。(如家ナシ) 「公家ナシ) 「公家ナシ」 「公子時。御不例御滅之間。御修法阿闍梨(陈辨)結顧退。出御所中。佚上之。入道大納 同廿五日。可」有:法驗,之趣。〔被〕感得靈夢,云云。 〇十一日。 癸卯。 天晴。御不例事。 聊看:劉被気 **赣**二品御夢。仍將軍家。於1病床。到1字大納言法即行法瓊砌。今三1拜1給。法印又去月十八日於1此御祈事。 刻受惡息犯天關至云了〇九日。辛玉。天晴。將軍家御不例事。依 丹前玄鷹,可之行。劉淑」之由。有,後御母 □日。丙申。天晴。寅尅。武州窒家卒去(年五十)是宇都宮下野前司泰綱息女也。〇C八日。庚子。天晴。戌十五

籍之所及。可一被一行一物買一者。[云云] |||位中將所勞太急之處。母儀有,夢之告。即時平態之上。經時之病息。又以得,沒畢。 法檢查鐘。〔非〕冒火五

己未。天晴。武州不例再發給之處。今日酉尅。假絕入。鎌倉中鷟騷也。依」之。入」夜。於「御第」。七座泰山 〇廿三日。乙卯。天晴。寅尅。辰星犯「恒星」(相去二寸)入」夜。子刻。月犯「軒轅大星」、(一尺)〇廿七日。

府君。靈氣招禮等祭被→行→之。○廿九日。辛酉。天晴。入道大納言家。愿書請八口僧。於「入遠壽量院」。被

行三入驧。秉燭之後。被上引一御布施。水谷左衛門大夫重輔。內藏權頭資親。證岐守親實等取之。是故大相國 (公經) 周陽街追薦也。今日。將軍家御腫物事增氣。時長。以長等朝臣參於云 xo

六日。丁卯。寮未入道後家改蝣事。爲二出羽前司行義。明石左近將監爺綱等率行。有二【其】沙汰。今日以二

彼後家分所領。彼」付,本主子息來郎國朝,也至至。〇九日。庚午。天爨。彼」始是行天變倒游等。 治部標少輔

率元行之,所謂。

入道大納言家御前。

金輪法(本覺院僧正)

**拿**星王供(猷聖法印)

將軍家衛前

入学文殊法(大僧正御房)

吾妻鏡

卷三十六

寬元三年九月、十月

屬星祭(晴賢)

二四七

出也。長田兵衛大郎奉行之。〕○卅日。辛卯。天晴。入道大納言家於;入遠壽量院; 被,行;報恩舍判講。本覺 〇十日。辛未。甚雨。爲 蔣軍家御祈,於 御所。彼,修,屬足祭。晴賢奉。仕之。甚兩之間。於,唐笠下。動下 事。先日有其沙汰仰切訖。而尼掠給間狀。抑留作毛 s · i s 向後可停止彼訴訟。作毛者可糺返氏女之旨所被仰 人人群集n in。○○廿八日。已址。 臨時評定也。 熊野河頻尼子息定穩申裒本氏女不應召文由事。 彼等訴論 隋。殺害人泰繼。自士月廿六日。所,被之召·賈上總續介秀胤·也。今日下。尚彼國·矣。孝俊者。又大蘇我七 廣長。時清等應一名云云。○十五日。丙子。天晴。天變卻耐等。內外數底。被一行之。○十六日。丁丑。天 于永福寺與山。是爲一大納言家御顧。日來所、被一動行書寫」也。〇十三日。甲戌。天晴。將軍家御不例減氣之 答云云。〇十二日。癸酉。天晴。於八次讓壽量院。有三如法華經十種供養。導師木昼院僧正。即今日被上等三納 鄭左衛門曷相具。赴□下野國□云云。○十九日。庚辰。天晴。今日被□建□由比濱大鳥居。北條左親衛被□監蟷。 後。今日有『御沐浴之儀』、醫師六人。依』召參「親御壺」。各賜。融。御馬劉總等也。時長。顯行。忠憲。,以長。 被、令、智。圖之。去夕參考之間。今日。於、將單御方,大殿覽、之。敎陰讀,申其詞。事終有:劉清宴。武州經濟、令、智、圖之。去夕參考之間。今日。於、將單御方,大殿覽、之。敎陰讀,申其詞。事終有:劉清宴。武州經 **行之: ホ ホ 。 治部纏少輔爲:御使。 ○十一日。壬申。 雨下。 辰以後天晴。日來於三京都:以三平將門合戰狀:** 

院俗正為。唱尊。有重響。每重被整花歷一云云。

十一月小

也。二月十四日必定可」有「御進酸」之由まま。○五日。丙申。天晴。 正尅雷鳴。 ○十日。辛丑。被 ▶停示止關 被」下二某散狀於侍所別常陸與攝部助。(實時)其上。 所」被「差L副別奉行人能登前司。 信還民部大夫入道等 四日。乙酉。〔天晴〕入道大納言家明泰可,有一御上洛一事。被,經一御沙汰。一供奉人數五十三人被,定」之。旣

十二月大小

符:「有限神社供税事。不及子細之由。」今日普可、被「觸仰」之由被上定」之。石見前司。清左衛島等率引之。

物一者。非一制限。又六齊殺生事。重被上仰三諮園。但於一神社有,例之供祭一者。非二制限一之由。被上定五五。○ 〔十三日。甲戌。子刻地震〕○十六日。丁丑。鹰狩事。永被「停止」。違犯聖者。可」有二後悔,但於「神社供祭 十七日。戊寅。籍。置惡黨,所所者。可、被,政公,之由。被、仰,出于諸國守護人,云云。〇廿日。辛巳。午尅大

地震。〇十四日。乙酉。明年正朔日蝕事。有二共沙汰。今日。被之始,行御祈等。但馬前司奉,行之。

入道大納言家御祈。

吾妻鏡 卷三十六 寬元三年十月、十一月、十二月

二四九

字金輪讀雕(胸骨正铁雅) 雞師朦康(師修正)

日陽祭 (暗竇)

將軍家衛軍

北斗海摩(鶴罡別當洪刕定親)日鑑(前繼殿頭女元)

若君御前御祈

月曜供(助法印珍譽)

羅睺星祭(廣資)

肥前國熱浦店西鄉內佐里村。號戲泪牛牧等相論等,授非據之餘。以上關令上惡。中同註案行人越前兵庫助政宗 〇十五日。丙戌。天晴。松浦執行瀬接徴、召•衞其身。上野入道日阿所「強守跨」也。是與《魯田五節源師。就:

之由。搆。申無實」之間。後、蕁、證人」之處。 大田太郎兵衛尉康宗。 志紂太郎入道寂園進 藝·安、不、今、惡言口之由。搆。申無實」之間。後、蕁、證人」之處。 政宗」之由也。仍於「關領所」者。任「常知行。不」可,相違」之旨。彼「仰田」 5 56。中山城前司經時率,行之。

吾妻鏡卷第卅六 終

# 寬元四年丙午

一日。辛卯。天晴。吳愈。武州御沙汰也。入入夜被入行之。今日申酉間。可入有人蝕之由。諮道雖為中之, 正月〔天回〕

**窮冬有\_ 其沙汰。任,右大將家建久九年正朔日蝕時之例。不,被,奏, 御所。 隨而又蝕不, 正現。若, 他州專, 數** 素 ko ○11日。壬辰。將軍家〔劉团〕參·鷄罡八幡宮」 k ko ○四日。甲午。天晴 入道並將軍御行始。入 k

妹。入¶御秋田城介叢景亭。○六日。丙午。天晴。御弓始也。○○中カ) 御北條左近大夫將監亭」云云。御臺所丼若君御前渡h御若狹前司泰村亭。

將軍御母儀。及將軍御臺所。武州

一番 大井太郎 平井七郎

告妻鏡 卷三十七 寬元四年正月 佐貫次郎兵衛尉 (奠板五郎次郎

三三三

近番 佐原七郎 春日部次郎

**鼳。同如5此後《秦聞》,轉5權少僧都5候畢。同十四日御齊會除目之次也まま。 節員朝臣被5審後書狀。 殊處思**寶匠 跏飾事。不」可」今,與之旨。兼申入候處。紹曆合之間。爲,其質。所序令」忽三正下四位,候,也。 宿曜道珍毘法荷子 也)北條大夫將監。若狹前司以下供奉。〇廿八日。戊午。主稅頭雅衡(篡道)自一京都一進上狀。 中云。 今年 出物。各綱綱。砂金。羽。御馬一疋云云。〇十九日。己酉。天晴。入道大納言家御書劉稱亞八幡宮。(御車 御。是雖、爲一予春衛方遠。十一日者。東爲一太白方」之間。一昨日御出。昨日御逗留云云。今朝西阿獻 次左衞門尉盛高兩人派』候之。 武州之外無。参候人。 ○十二日。 壬申。大殿並將軍家目:毛利入道西阿第三還(○寅カ) 御方遠也。今日。將軍家始令上著"御甲胄」給。於一點殿西簾中,密密有三吐儀。波多野出雲前司發重。 同期縣 〇十日。〔庚字〕午。天晴。入道大納言家並將軍入。御于毛利嚴人大〔夫牙〕入道西阿第。是明夜依〔爲言立春節。(〇子丸) 食之出。被上下一御返事」云云。

#### 二月小

四日。甲子。天鱪。御葵所御不例之間。爲-但馬前司定員鑑掌。彼」行-御祈等:云云。〇九日。己未。京都便四日。甲子。天鱪。御葵所御不例之間。爲-但馬前司定員鑑掌。彼」行-御祈等:云云。〇九日。己未。京都便

者參著。去月廿九日皇太子受禪。(四歲)孔尅。關白以下自、冷泉第,持、劍壓。被、參奉宮御所冷泉宮小路。 食立。旁有. 儀。延引云云。仍被,仰,出其趣,云云。今日於,入遠壽登院。被,行,結緣確頂,云云。〇十五日。 步儀也云 云。○十日。庚申。午尅。鳶人,常御所之內,云 云。○十三日。癸酉。 天晴。 大殿御上洛華頻讎.思 己丑。陰。未剋雷鳴。今日。萩原九郎資盛。同父遠直等。召"放所領"被、召『置其身。是惡意扶持之由。大 夫將監。相摸入郎。大罕少武爲佐。但馬前司定員。備後前司廣將。能登前司光村以下墩龍云云。〇十九日。 臺所御不例事。今日不ふ已發給。爰云。○廿二日。壬午。天晴。入道大約言家令」始三一所御精進1給。七箇 廣資。素房。晴感。晴成。以安等素+仕之。○十七日。丁丑。天晴。御臺所重有-御灸。○十八日。戊寅。御 被」加「御灸」云云。〇十六日。丙子。天晴。爲「御養所御祈」於「御所」被」行手度御祓、晴茂。宜昏。晴貞。 乙亥。天晴。御臺(〇所脫カ)御不例事。頗有「其煩」。被「行」御占」之處。太不快也。繹雖「有」郭氣之疑。 日間有心御。座于御精進屋。依「殊御顧」也云云。○廿八日。戊子。天晴。二所御進發也。越後守。相境污近大

胡五郎光秀訴申之間。被「私明」之處。 其過依、難」遁也。

#### 三月大

吾婆鏡 卷三十七 寬元四年二月、三月

丁酉。沒邊海賊同類紫江刑部於源綱法師。本職精津閥板上店宿方下司名田事。自- 領家方。 收公之由。 源義 **離。陰縣物押書。曷。明石左近駐監(篆綱)奉行。有三沙汰。串山鄉事也。 而後鄉者。 朝澄一期之後。 可。傳** 11日。壬辰。蓝丽暴區。入道大納言家還御。自三走湯山。直倒下向也。依·風雨煩。及二臟與一云 ho 〇八日。 六波羅,云云。○廿日。己酉。有,臨時評定。市河次郎左衛門尉掃,進强資海賊等,宜專。及,度度高名,畢。 會 | 云 ir。 勸進上人親基云 ir。 〇十八日。丁未。 讃岐國御家人藤左衛門尉掃·進海戲 i 事。 彼國守誕人。 三浦 光寺供發也。大廠爛法印具信告。聲師。名賴故遠江入道生西賢「息团」等依之受適言。爲一大復越。成三此土 文之外私領。可、召『上肥前聞三景四鄕内万確名三分一」之由。越前兵庫助奉行。〇十四日。壬寅。信禮廄養 **能- 共沙汰 ; 云 云。 叉肥頭國鄉家人安德三郎右馬尤政康所領事。 任 ; 舍兄政尚。 政家之例。 除 ; 所職丼安堵下** 價之旨。本主選母尼令·灣言·上著。可·後·慢·朝澄抑鬱·之由。越中七郎左衛門次郎改員。雖·斯·申之。不 可上被上咎仰上之員治定。 追可上有上給人沙汰」至 云。〇十三日。辛丑。 被上行,臨時評定。 有問左衛門局期證。(〇壬寅カ) 入道依,申之。今日有三共治汰。爲一院防,上者。自,關東,可,被,補,地頭,之處。領家自由所行無,謂之趣。 **能發前司光村代官注申之間。六沒羅叉被-敦申,仍有二沙汰。神妙之越殊及--劉感.|之由可,-仰舍.|之旨。彼:如:** 

納言家兩御所。相-續執權,之由。依下令,賀申,給4也。〇廿六日。癸卯。雨下。 左親衛佐,爲,執權。 今日令,納言家兩御所。相-續執權,之由。依下令,賀申,給4也。〇廿六日。癸卯。雨下。 左親衛佐,爲,執權。 今日令, 者。被一免許一之旨。被」仰』出獨津前司師員朝臣。 已未。評定。甲斐國一宮權戒守村申。依上後上停止止隱狩。人人對"捍供稅島二之由事。被上經二沙汰。 供一祭事一 始≒行評定↓給。其衆最例者。○廿七日。甲辰。雨降。武州素懷事。內內被↓申π入大殿御方;云 к。○『卅日。○○丙戌〕 著。去月十三日。新帝還₌幸閲院。御移徙之儀也云 ば。○廿五日。甲寅雨降。左親衛筱、參。將軍家並入道大著。去月十三日。新帝還₌幸閲院。御移徙之儀也云 ば。○廿五日。 「○壬カ) 可」爲;上御計;之由。眞實趣!於御意; \ i \ 。左親衛即被 \ 申 | 領狀 | \ i \ \ 。○廿四日。癸丑。天晴。京都使者緣 其後。彼上率上醫、執權於舍弟大夫將監時賴朝臣。是存命無一其恃一之上。兩息未幼稚之間。爲上一始終字籍。 病惱事。頗危急之間。及:所療道修等之儀:☲:к。○廿三日。壬子。 於:武州御方。有:深秘御沙汰等;☲ 有. 御感, 之由。可、腸. 御敎書。且御恩沙汰之時。 載.加注文。可、彼. 申旨云 云。〇廿一日。庚戌。武州有. 御

#### 四月小

道勘文。三河前司教隆奉行云 k°』○八日。丁卯。天晴。入道大納言家於「御持佛堂'。彼」始「供花。 自「常御 ■三日。壬戌。天晴。戌剋。月犯:大空。○五日。甲子。天晴。連連天爨出現事。殊有:鶯御沙汰。被」召:陰陽

卷三十七

寬元四年三月、四月

三五五五

癸酉。被\_始:大殿拜將軍家御祈禱等; \fo \fo ○十九日。庚阜。天鑄。武州。御不例事。危急之上。執檯旣及:(○戊寅カ) 所。至:御持佛堂廣庇。被: 辯·階。爲·其蹈。女房並庇御出居黃樂等。隨:結番。各備,花云云。〇『十四日。

寶補儀 | 之間。今日被 | 落餝 | 畢。(法名安樂)大蔵卿法印良信爲 | 戒師 | 云 云。

## 閏四月小

茂。徐錄倉中物卷。介胄土滿.禰云云。及:聽更。靜謐。旁有:巷說等;云云。○廿日。戊辰。近國御家人等。(○日本) 六波羅以下御訪使者參向。彼卒去事。去四日中尅。 號脚京著之間。 披北路浴中1云云。○十八日。 戊申。亥(○丙午カ) 飛脚。被√申·京都。行程可√爲-三箇日·云 ko ○□日。壬午。禪毫率√辈/佐佐日山麓·云 ko ○八日。戊子。(○庚寅カ) 一日。辛巳。天晴。今日。入道正五位下行武藏守平朝臣經時卒。(法名安樂。年三十三。)禪室卒去事。即差三(〇己丑ヵ)

### 五月大

馳多不」知:幾千萬。 連日豎動。不二靜謐一云云。

未。天晴。天變再月蝕事。殊依.可.有.御儀。被.給..行御祈禱等。所謂入道大給言家御分。 五日。壬戌。鷄岳八幡宮神事如.例。戌剋日犯:軒轅大星。○七日。甲子。天晴。巳慰。地震。○十四日。辛月不

將宣御方

月曜供 助法印珍譽

羅睺星祭 國繼

將軍御臺所御分

羅睺星供・晴賢

月曜祭 定賢

藤太平三郎左衛門尉等為:然退出去日。越後守光時令,侍記宿御所中,之處。今曉家人參喚出之。稱一白地。 卯一點。但馬前司定員稱「御使。參左親領第、而不」可」入一于殿中,之旨。 佐太子」下。知于諏方兵衛入道。尾 遊心。
辯豫歷之由云云。○廿五日。壬午。天晴。世上物念。左親衛宿館警問敢不」緩。甲胄軍士。聞『饒四面。 著二甲胄。楊/旗。 面面任一雅意。或馳,奏慕府。或群,鎮左禦衛邊」云云。 巷說縱橫。 故遠江入道生西子息捶, 御所一者。不一可聽之之。令人參一北條殿御方一者。稱不一可」及「動留」之由。此問頗有二喧嘩。願物念。夜半皆 被上國上迁迁。雖各一族等。「語团」」」左劉衛令「營品国中下馬僑」,而太字少武爲、參「御所」。從、融之處。彼雖於、參一命区 介養景家中。並甘潤漫醫愈。綜已及二度匱。○廿四日。辛巳。鎌倉中民不之靜。登財雜具運、隱東西一五五。已 ○十六日。癸酉。天晴。月蝕不止現。剩圓満明。但夜半以後陰雲云云。○廿二日。己卯。 天晴。 寅尅秋田坡

要鏡 卷三十七 實元四年五月

相互動,並署起請文。其張本者在一名越一流,之由。鳳開之間。及二此儀。令弟尾張守時章。備前守時長。右近 即退出訖。無「勵滲之儀」。落徙賦,非髮於左劉衛。是可」追,討左親衛」之由。成一味同心。不」可「改變」之趣。 **幸佐、病田家宝宝。○廿六日。**癸未。天晴。於三左親衛御方。內內有:獨沙汰事。右馬權頭。 大夫將監時氣等者。無一野心一之旨。象以依、令一陳謝。無一殊事一至一宗。其後。但馬前司定員右事出家。秋田城

介藏景預寺一護之。子息兵衛大夫定節。被上處孫坐,五三。午以後。群參之上又揚上旗。今日。遠江修理亮時 村。潜入。來源方兵衛入道運佛之許。有一相談事。蓮佛即達。左親衛之體,乍、置「家村於座。蓮佛る。入御所, 田城介等爲,其衆,云云。 御事。又有:深秘沙汰。亭主右馬權頭。除奧崙部助。 秋田城介等寄合。 今度被,加...若狹前司。 內內無... 倒隔 及一兩三度。 權介秀胤。前加賀守康持等。有二事被以除一評定衆,康持被、上 洵注所執事一云云。 〇五十日。丁酉。於一親衛 一日。戌子。天晴。今日入道修理席從五位下平嗣臣時幸卒。○六日。癸巳。及□深更。駿河四郎式部大夫家 六月小 有「翎問答事」」」、「聽更」。家村退出云云。〇七日。甲午。前佐渡守基綱。前太宰少貮爲佐。上總 陸與掃頭助。秋

洛· 御門出之儀也。近習之體。多以供奉云云。御上洛之間驛家御雜事等。被、加三下知一云云。 搴幣御使。宮寺一向沙汰。』○廿七日。 甲寅。 入道大納言家渡』御于入道越後守時處佐介第。 是可√有□御上 有.相度事.之由。依.令.露顯.也。〇〇廿日。丁未。醬岡臨時祭也。 但將軍家無.御參宮之儀。 後守光時。(法名蓮智)配流。起三伊豆國。越後國務以下所帶之職收。公之。又上總權介秀胤彼。追。下上總國。 心,之上。可,被,仰,意見,之故也。此外。諏訪入道。尾藤太平三郎左衛門,尉參僝。』○十三日。庚子。 入道越 又不必数立

### 七月大

五日。辛酉。天霽。已尅地震。〇十一日。丁卯。天晴。入道大納言家倒歸浴。今贈令「淮發」給。供奉人。 一日。丁巳。天晴。左親衛被上淮上濟看等於入道大納言家御旅宿一云云。〇二日。戊午。天晴。午尅地震。〇

前證岐守親實 爾五郎右馬允盛高 信濃柱守 **隼人太郎左衛門尉光盛** 前石見守能行 齋藤左衛門尉清時 藤四郎左衛門尉秀實 信濃右馬允 前隼人正光景 十郎兵衛尉 山城入道元西 高橋右馬允光家

以上。可」赋,候京都。

相換左近大夫將監時定 吾妻鏡 卷三十七 前佐渡守基綱 寬元四年月六月、七月 前能登守光村

二五九

签三十七 宽元四年七月、八月

二六〇

前大隅守忠時 吾妻鏡 前统前守行器 主計頭網行

下要四郎長政 大質信左衙門門並家 上野>>>四郎左衛門島時光 字都宮五郎左衛門局泰親

驗河近郎左衛門局資司 肥甲太郎左衛門尉胤家 武隱左衛門尉景頻

已上路次供添計也。

此外。三室戸大僧正。宰相僧正以下高僧歎輩。陰陽道輩少少同心歸洛云云。○十二日。戊辰。鲇澤。○十三 酉。臘河。○千八日。甲戌。池田。○十九日。乙亥。橋本。○廿日。丙子。豐河。○廿一日。丁丑。矢作。 日。己巳。木灝河。○十四日。庚午。鬻原。○十五日。辛未。手越。○十六日。壬申。島田。○十七日。癸 壬午。鏡。○廿七日。癸未。野路著傳。蠹補也。於、此所。日暮。及·夜牛·令·立治。未日供、爲·衙褒日·也。 〇十二日。戊寅。萱津。〇十三日。己卯。薨佚。〇十四日。庚辰。埀非。〇十五日。幸巳。馬場。〇十六日。

#### 八月小

〇廿八日。甲中。寅剋。經三稟田口。御入浴云云。

日。丁亥。大田民部大吳唐道等·周注所執奪。如賀前司庭持續也。〇十二日。戊戌。相經石近大夫將監目:

京都- 鬭參。是入道大納言家御歸洛之間。所,被- 供奉- 也。此外人人同還向。去月廿七日。五更。(廿八日分)

退出。落淚千行。是思于餘年院近御餘波之故數。其後。光村談八人,相撰今一度欲奉八八鎌倉中一五十。 經一祇園大路。著『鉤子六波羅菪松殿。今月一日。供添人等進發。而能登前司光村殘。留于御簾之祠。數尅不,

〇十五日。辛丑。鶴罡放生會也。將軍家有一獨出之儀。行列。

**先陣隨兵** 

足利次郎庶氏。 上題三旗國氏。 遠江六郎兵衛尉時連 梶原右衛門太郎景綱

越後右馬助時到 相模式部丞時弘 田中右衛門尉知繼

壹岐次郎右衛門尉宗氏

遠江右近大夫將監時銀

城九郎泰盛

次諸大夫

次殿上人

次御車

山內中務三郎 阿曾沼小次郎 佐原七郎左衛門尉 波多野小次郎 長井廟太郎 雅樂左衛門尉 那須次郎 佐貫次郎兵衛尉

江戶六郎太郎

大胡五郎

卷三十七

寬元四年八月

二六

以上十人。著二直垂。人人帶鄉。侯二御車左右

| 太宰次郎兵衛尉 | 信濃四郎左衛門尉 | 佐渡五郎左衛門尉 | 遠江五郎左衛門尉 | 陵河五郎左衛門尉 | 內廳豐後前司 | 越中守  | 完戶壺酸前司 | 伊賀前司   | 佐渡前司    | 若狭前司        | 相摸右近大夫將監 | 前右馬權頭 | 次御後五位六位(布衣下括) |
|---------|----------|----------|----------|----------|--------|------|--------|--------|---------|-------------|----------|-------|---------------|
| 相馬次郎兵衛尉 | 豐後十郎左衛門尉 | 加治七郎左衛門尉 | 關左衛門尉    | 宇都宮下野七郎  | 長沼淡路守  | 長門守  | 内際肥後前司 | 前太宰少貳  | 河越掃部助   | 上野前司        | 備前守      | 武蔵守   | 括             |
| 出羽突郎兵衛尉 | 春日部次郎兵衛尉 | 同八郎左衛門尉  | 近江四郎左衛門尉 | 遠江次郎左衛門尉 | 上總式部大夫 | 筑前前司 | 伯耆前司   | 大陸標少輔  | 下野前司    | <b>多</b> 河守 | 上總介      | 遠江守   |               |
| 筑後左衛門次郎 | 石戶左衛門尉   | 大陽太郎左衛門尉 | 和泉次郎左衛門尉 | 肥前太郎左衛門尉 | 城次郎    | 伊勢前司 | 陵河式部大夫 | 園田淡路前司 | 佐佐木壹岐前司 | 秋田城介        | 甲斐前司     | 尾張守   |               |

後陣隨兵

春日部甲斐前司實景 淡路爾四郎宗員

長江三郎左衛門尉義景 足立太郎左衛門尉直光 大會職太郎左衛門尉長經 壹岐六郎左衛門尉朝清 伊東六郎左衛門尉祜盛 佐佐木孫四郎泰信

珍會 廷尉

河越五息重家

千葉八郎胤時

藥師寺大夫判官朝村

小山大夫判官長村

〇十六日。壬寅。同馬壤儀也。浣鏑馬十六騎。揚馬訖。而射手十人假有三震旣之氣,申,障。已及三神事違例。一〇十六日。壬寅。同馬壤儀也。浣鏑馬十六騎。揚馬訖。而射手十人假有三震旣之氣,申,障。已及三神事違例。 御使申, 此趣, 之間。仰, 兄若狹前司泰村。慥可, 令, 勤至 云。仍泰村起, 座。 行, 向弟家村座前。早可, 應, 仰之 廢忘隔,多年,也。日來縱雖,有一習禮。年間後能敢不,可,叶事也。況於,常日所作,哉。更不,堪,身之由云云。 時景。蹲"居家村前。傳」仰。家村降」自「床子」。答申云。亡父義村好生之時。壯年而一兩度雖」令」勤"仕此伇。 仍於一種趨數。有一御沙汰。以一雅樂左衛門尉時景。爲一御使。可、動一此射手,之旨。被、仰一駿河式部大夫家村。

天晴。寅刻。月犯二軒轅女御星。〇廿六日。壬子。天晴。寅刻。月犯二太白。〕 例。諸人群集至至。○廿日。丙午。御不例平愈至云。醫師御持僧陰陽師等預二祿物1五云。○廿五日。辛亥。 禁: 布衣。 蘭·著本座·之間。 娟預: 御感御使; 常家鱼門菜,不,賀,之云云。○『十七日。癸卯。 將軍家假御不 于裴東。然後舊二子件深山路。打"出于第四番。共體不」型「古堪能」云 ka。人人美談。 時之壯觀也。射訖則又 流鏑馬舍。 公私見「社儀」入」與。見物之靈憑以屬,自於馬堪下之方。相,待家村。家村。改三布衣行權。著三射 名馬也)置。鞍分。兼以令。置流鏑馬令近邊,云云。此上家村失上雲子道避。自取二數皮。副三子下手将。向二 旨。再往加圖詞等。時具今稱之無射馬。 漲村。馬著答:用意之由。 几黍村存」如此時懷。 射馬 (號三深山路。

### 九月大

被上結一番近習人人。(六番)其番帳者。左親衛後上終,自鐘。無一故不參及二三箇度一者。可一被上處一罪科一之由。 扶、重營之政。頗不,自專。佈畏。招"下六浚縣相州。欲、令、許、含萬事。是日來所存也云云。 不可,然之由。暫被上關,此儀,云 lie 〇九日。甲子。 天晴。 今曉太白橫犯,徵執法皇星。 〇十二日。 丁卯。 日。 丙辰。左劉衛招·請著孫前司泰村。條條有下後一仰合一事。皆悉爲一理世眼日,云 x。其中仰日。短智一身 若州依が彼い申い

左親衛依、殊所願。被、造工立藥師如來像。今日令天大約言法印陸辨如《持其御衣木》。此上綱自己去年,在京之間。 所,載,予右狀,也。○十六日。辛未。天晴。寅遠。太白犯,大執法皇星, 相去丸寸。○廿七日。壬午。天晴。 為一意持。 頻就子一招請一給。一昨日十五日下著云云。

### 十月大

六日。辛丑。御]馬塲殿。有] 笠鹽。將軍殊御入與。射手十二騎也。其中左與獨被,擊,中工藤六郎流光。橫溝 陸辨銀門行兩事一云云。○十三日。戊戌。左劉衛被之參一治大將家法華堂。令之贈門同何例佛事」給云云。○十 甲午。天晴。左親衛依,有,宿願。於, 里第。自, 今夜。被, 修, 如意輪秘法。並被, 信, 讀大般若經。大納言法印 六日。辛卯。天陰。入了夜晉鳴。〇八日。癸巳。左親衛被上進· 盃灣於將軍家御方。舞女翻· 迴雪袖。〇九日。

五郎等,云云。

| 三浦五郎左衛門尉  若經   | <b>汽田玉喰三喰</b> | 北條六郎 城九郎 |
|----------------|---------------|----------|
| <b>若</b> 狹前司 相 | <b>薩摩七郎</b>   |          |
| 相摸八郎           | 上廢六郎          | 遠江六郎     |
| 小笠原餘一          | 横溝五郎          | 上野十郎     |

吾娶鏡

総三十七

寬元四年九月、十月

大夫爲一率行一云云。〇廿九日。甲寅。左親衛御方如意輸法結閱云云。 〇十九日。甲辰。將軍家可,有「御濱田」之由。及「御沙汰」。今日注「可」然射手交名等。被」撰『定之。駿河式部

# 十一月大

由被一仰田。御不例猶不快之故也。〇廿七日。壬午。寅刻大地震。 不例事。諸人周章云云。即被\始\内外御祈等\n \c 〇十四日。己巳。 御濱出犬追物事。 今年者可\延己之 三日。戊午。京都便者愛著。 去月廿四日。 御禊行幸無爲徼,遂之由云云。今度自,開院殿,出御。 蚤 \$6 ○九日。甲子。天晴。今曉。熒惑犯.房的星; 同大白犯.幾問星,云 云。○十日。乙丑。將軍家又有.御

# 十二月小

言家御書。到『來于左題衛御方」之條。「條囚有」依」有"被」仰下」事。可」彼」申「御請文」否。內內被」問「人人 意見。雖,不,及,委綱。可,有,御返事,縣之由至,4。○十七日。壬寅。惡黨扶持雖。殊可,被,加,酘制,之由。 殊御事」云云。○七日。壬辰。去月廿七日除目聞書到來。將軍家少將如·元云云。○十二日。丁酉。入道大約 一日。丁亥。去月廿三日除目除書到著。將軍家叙、從四位下,御云云。○六日。辛卯。御不例事。於,今渚無,

日來有一其沙汰。今日被上下,御教書於諸國守護地頭等一云云。其狀云。

簡"置惡黨並四一半打。所領可、被、召事。

以心此旨。可予了下一知其國並知行所所一給。者。依如執差如一件。 者。或籍是置惡黨於所領內。或於、〔令」打「团]四一半之所,者。早可」被「注」進交名。可」被「改」為所職」也。 右近日。國國夜討强盜蜂起之由普風聞。是偏所所地頭等簡品置惡囂並四一半打等。致云無沙汰,之故歟。然

寬元四年十二月十七日

左近將監

#### 某殿

度推参之由申」之。即被,經,強)強,強,非,主人所爲。彼即從已請,命之之(○符カ)後狼黷也。緯及,勝事, 分物運送疋夫。去比負,荷負,財產,。逐電說。相,尋諸方,之處。只今於,采町邊, 適難,見逢, 追奔之處。失, 被」差,推平衛門尉。諏方兵衛入道。各尋,問事之由。是紀伊七郎左衛門尉軍經所從等也。 軍經丹後國所領德 所。敵人追"付之。內參入。于時松田彌三郎常基。書番祗候之間。雨方共搦"取之。 仍上下廢動。 自,和州。 〇廿七日。壬子。今曉。被之行一將軍家御息災御祈禱等,云云。〇廿八日。癸丑。今追入之者。 逊參 幕府臺

ニスセ

吾要鏡

卷三十七

寬元四年十二月

相點下總國松眾庄田久安兩鄉所務。條條內。去文曆元年寅物所濟事。佚、爲「日阿常給人,可」令「辨償」之 由。領所昇蓮詠申之間。日阿拜領者。文曆元年十二月十六日也。全不√徴(○徵カ),納彼年貢物,之上者。 之上者。可以召前放件丹州所領」之旨。被上定」之云云。〇廿九日。甲寅。左馬檀頭入道昇蓮與二上野入道日阿。 繼一辨濟,之旨。日阿陳之。仍日來〔有团〕其沙汰。今日仰,件鄉本地頭忠聘。可,令,致,辨之由云,,。



| · Commission Commissi | 回一第集全典古本日 鏡 妻 吾 六第               | 大正十五年        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 所東京府北間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 印印 發 裝開同編<br>剛剛東介東京都<br>者所廣者亦者 者 | 大正十五年七月三十日發行 |
| 電島郡長崎村一六二<br>本 古 典 全 集 印<br>電器電館小石川<br>電器電館小石川                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 北北 北                             | C非南吗         |
| 11年刊 11年刊 11年刊 11年刊 11年刊 11年刊 11年刊 11年刊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 版立豐之松野 野<br>清印 太 五品              |              |





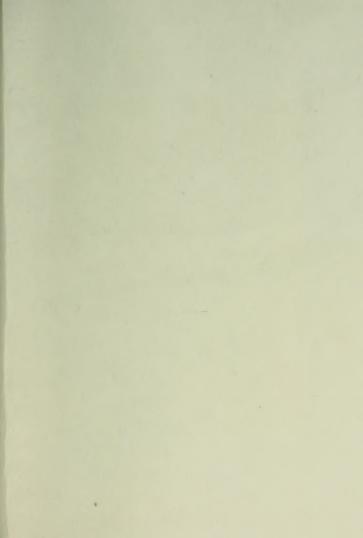



#### UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

#### WILLIAM H. DONNER COLLECTION

purchased from a gift by

THE DÖNNER CANADIAN FOUNDATION

DS 859 A8 1912 v.6